

京京市京楊國衛小田照明二丁日十二番地

行

T

明 昭 和 年 月 廿 五 B 再 版 發

治 治 十六年十 年 月 月 廿 + 五 日 日 發 印 行 行 刷

明

複 不 製 許

FD

刷

所

東

FP 發 刷 行 者

東

京

市

京

1 田

原町二丁目十二番地

井

鐵

次

源

者

太 成會代表者 田 藤

几

郎

所

發

行

東京府西巢鴨町大字巢鴨二千五百七十番地 京市 京橋區 洋 南小田 社 原町 第 丁目十二番地 工

塲

**長替東京六二六〇七電話大塚〇七** 群 類 從 完 成 八會

老祖

之戰功數通之證文。使予書寫。

有可

備賢覽

命。卽記之奉献畢。而后當家若年之輩爲

賢君也。 昔時聞有太閤被感 賞宗茂數十

美之。爱豐州大守

細川越中守忠利

公有道之

箇

起廢。當家之中與。武勇之名譽。諸

人無不

鄉。於日域五百年來希有事也。 被任飛驒 當家之外聞 被任忠之 王 等學學。 + 左 何事如之乎。然則宗茂 月 近將監。 。去本國二十五 廿七 日途 被頂戴 元服 万民感之。 年 左 而歸 文字 改 故 御 見。不 被追加 顧卒爾。

諱字。

元和

八年

劒。

所。終雖無一事之忠功。

失公私悅之無限。元祖 **添哉。是非抛一命。雖曰** 

大友左近將監能 迨當家末代。 如斯高恩難有哉

直

更莫

最

至于立花左近將監宗茂。二十五代也。姓孫義

逝去。無相續之兒孫。伯父宗茂

4

恩爲秀賴宗茂已欲拾一命訖。

奉對

今之大御

日太閤依宗茂戰功莫大之忠。給恩地。依此

軍家御代々之御感狀。我 寬永元年甲子十月廿二 珍重。為家人者都崇敬之最幸甚。 私寫留 作 主 ## H 者 每 也。 頂戴之度。時 後 來當 將

太神姓由布壹岐守惟 與

謹誌之

尾三藤大 崎宅倉和 松喜田 之代五 憲允丸月

校

戰。偏以一將之眼力。 命。自身被碎手。謀不空。則大明 都置之。三者江 而 非虛語。不慮依 域三國之名譽。世以無隱歟。憐哉。生者必滅 万之怨敵。倍舉和國之名於一身。大明 討 事。急々可馳參由告來。雖不辨有無。 賴 生年二十六歲。於朝鮮之都 。從秀賴被含命於宗茂。 被聞事之由。彼徒黨謀蟷螂斧。雖可 軍分歸朝畢。嗚呼 國。而夢 。無詮 大軍之鬪。不 者太閤為報恩。二者一人之老母為質 企徒 不知事。 黨。 秀吉御他界。朝鮮之弓箭半而 州 恐危。 大津成 然從奉行 天下旣及弓箭 淺智所致者。奉行人為 計敵徒之變化。 同 敵 旁非可 年正月廿六日。 城。 中。及秀賴 南大門 敗軍 可誅伐 解所 其比宗 一。而亡 不顧 朝 外之合 於 負 御 鮮 息 茂

極女秀吉北御方依在北城。奉對彼而城主翌慶長五年庚子九月十三日。彼城無難責崩。京

蒙一 厚恩 相國 奉理此意被感古主君有 忠厚之義道。被召 懈怠我船乘之。下著于筑後國。速在之旨趣。 忘武道之勇。却討宗茂捧關東。欲報己忠。然 向。大坂蹈破搆置數十箇之關所。奴僕一 於先手與茂宗之間。向軍 則宗茂先入本國。為奉演此理於關東。圍 驟騷。上天無道。入地 代 與 之軍兵。於濃州關原手脆 日 前 々万歲繁榮之枝葉含萠。依之大坂 不取反受其答之本文。即 送 一个个 。翌年賜奧州南鄉。奉承江戶金城下年 一之御威光。依等摩利支天之軍輝。奉行 身堅固之御免。速去國而下着關東。依被 屆 高 野山 而 。宗茂一 無門。唯有降參之歎。更 身之忠 一神作 敗北。於是相國任 時天下歸掌握。 功雖 + 死 如 一生之手 此。 君臣共 老 誠 母

千熊丸。十一歲而

嫡

鑑連戶太孫太郎伯耆守

女子 爲筑前國立花城主。法名道雪。

道雪戶次

宗茂立花左近將監

輕之。嘗憐民。使之以時。如斯五刑五常正。 之三術諸軍法。於是或功疑者重之。或罪疑者 出馬。因兹九州八箇國之逆徒令亂入宗茂 城筑前國立花山。齡十八歲。而被招秀吉之御 主君立花左近將監宗茂者守殿下命令。被在 前攝政秀吉雖御天下。鎮西之凶徒未屬幕下。 行跡。不望良臣來。不求得農民。被籠城。蓋考 公領。年々月々合戰無止。故與衆同好奇正伏 法名立齊。實高橋紹雲子。道雪養爲子。

永祿九年丙寅。至

之日。

天正初三乙亥年。凡及十箇年。悲哉。累年之

手。剩於筑後國賜御恩知。被居城柳川。添昇 宗茂者猶籠于立花山。被勵武勇之粉骨無恙。 間。不分貴賤。為主君縣屍郊原者不知數。 殿被任四位。號柳川侍從矣。 於迎秀吉御下着。 開運 被蒙九州一篇之御先 於筑前岩屋山筑後高良山。對殿下遂戰死畢。 命而學名。進官傳子孫。然尊靈道雪觡兩親。 有言。重賞之下必有死夫謂乎。就中昌運者殘

十度之戰一度無不利 文祿元年壬辰初被責朝鮮。當家與朝鮮人。數

方之諸將評判。而定於先手於當家訖。寔以 川迸。日本之諸軍可戰可退更無所 兵猶倍勢。不移時日。群朝鮮之都。如風發 本之軍兵劫彼 之先手亦對陣于彼所。而互相挂箭鋒。雖然 之都數十程與大明之近所 發向平安表。日 同二年。從大明爲救朝鮮。率數萬騎。自朝 万軍。卽時味方敗北矣。大明之 作事。故 H

卷 第 百 玉 + 立花系 圖

圖

重世戶次又次耶兵庫頭 女子 義之戶次孫太郎法名玄清

直國又太郎伊豫守

能泰童名龜壽丸 直賴戶次孫太郎

直人戶次孫次郎 出家而爲生善寺住持。

女子

貞理戶次三郎藏人

親載戶次四郎修理亮

親次藤比又五郎

氏詮戶次孫次郎丹後守

親堅戶次助次即近江守

一元年戰死於豐前國 馬撒。行年七十三歲。法名支

永方 普濟寺 親延戶次孫十郎 親就戶次孫五郎刑部少輔

女子 女子 女子

親泰彦六郎

女子女子

親續新六郎戶次新三郎能泰為養子

親宣戶次孫次郎 號藤藏人大夫。

號駒木根右近丞。

公之御時。 父賴時卿感直光忠功。 如先規賜安堵之朱足利直令卿授一学。 康安元辛丑年 八月七日將軍義詮 印。明德三年六月十九日卒。法名玄保。

直時次即豐後守豐前守 昌次郎左近大夫

時光四郎 光長 五郎

直教戶次孫太郎

親與戶次孫太郎

親矩躺本四郎 賴隆松岡三郎大慈院

直世月次孫五郎

高載戶次孫太郎左馬頭

寺住持,其後寺號改生善寺。 自將軍義教公賜御劔。數度蒙御勘云々。出家而爲法泉

直繁孫太郎左衛門尉

女子四人

卷 第 百 五 +

立 花 系 1

高長梅壽丸太郎

直賴

孫三郎實丹後守氏詮子也

親續新六郎實丹後守親貞千也 能泰 童名龜壽丸新三郎實伊豫守直國干也

親人新太郎號方加 親俊新次郎長門守 111

女子

-統貞攝津守

法名玄珊。豐後國津简牟禮兩城守之。入田筑後守 氏。嶋津兵庫頭義弘等為敵。數度及合戰云々。

義員伊兵衞源左衞門尉 島。附屬嶋津。寬永五年病死。八十七歲。法名玄哲。 父敗軍之後住居 筑後國柳川

其後下向

薩州鹿兒

女子一万田隼人母也

三百七十三

逝去於豐後國。法名能蓮。行年五十二歲。

童名熊王丸利根次郎大炊介豐後守

資治二年戊申二 法名出雲寺殿寂秀。 十四日卒於相州鎌倉。行年五十六歲。

賴 泰童 羽守始諱泰直大友祖也 式部少輔丹後 宁

名常樂寺殿道忍。 安 庚子年九月十七日卒於相州、行年七十九歲。法

重秀月灰孫灰郎五右衛門尉左近大夫 弘安五壬午年五月三日卒。法名佛阿。

時親戶冬太郎左衞門尉

重賴松岡左近將監左近大夫松岡城主 寅年四月二日卒於筥崎之修行庵。 北條相摸守平時宗為烏帽子親。授時之一字。正慶三庚

賴親利根夾郎

賴 竹中四郎 掃部頭

女子大友因幡守親時室

賴直大神次郎筑前守 直時清田太郎

童名千熊丸戶次孫太郎左衞門尉

司。澁川河內守。伊勢民部少輔。戶次左衞門尉等可為司。澁川河內守。伊勢民部少輔。戶次左衞門尉等可為非他相對守貞時加首冠。授詩一字。越後九郎。雙前前 北條相摸守貞時加首冠。授諱一字。越後九郎。豐 西評說衆ト云々。仍仰執達如件。 永仁七己亥年正月廿七日 相摸守貞時外

親教孫三八五七郎刑部少輔貞教孫女郎民部少 元弘三癸亥年四月四日貞直卒。法名亥熙。

貞能津守孫太郎

高貞戶次孫太郎若宮靈神 北條相摸守高時爲烏帽子親。授一字下云々。

賴時 豐前太郎兵庫頭丹後守

文之地也。 康永四乙酉年八月二十九日天龍寺供養時 ·添四乙酉年八月二十九日天龍寺 供養時八。尊氏公

貞重白杵三郎

利光戶次又三郎

直末戶灰彦六郎號隨保庵 直景 戶次孫五郎

# 從二位左大臣

天長三年七月廿四日薨。五十七歲。贈正 位。

從 位太政大臣

貞觀十三年九月四日薨。六十九歲。贈正母尚侍美都子 真作卿女。

位。

從 位太政大臣

第平三年正月十九日薨。五十七。昭宣公。 母贈太政大臣經繩女。

從 位太政大臣攝政關白

母人康親王女。 三年八月薨。春秋七十歲。貞信公。

師輔 正二位右大臣

战。太政大臣。正一位。 母右大臣源能有公女。 天德四年五月四日薨。 五十二

兼家從 一位攝政關白太政大臣

道長從 母武藏守經邦女。永祚二年七月二日薨。春秋六十歲 位太政大臣左大将

iE 四位上攝津守中正女。万治四年十二月四日薨。 A 玉 + 业 花 釆

春秋六十二歲。

長家 正二位大納言

康平七年十一月九日薨。春秋六十歲。

從二 位中 納 言

寬治四年五月廿日出家。同年十一

月朔日薨。

俊忠藏人頭正四位下本親家中將

保安四年七月九日薨。春秋五十三歲。

光家從四位下左衞門督掃部頭

從四位下左衞門尉飛驒守

光能

承元二戊辰年十二月十八日本。六十六歲。 正四位下式部少輔美濃守掃部頭

能直 童名一法師人友左衞門大夫

監。有數度軍功。建久七丙辰年下向于豐後國。是自賴養子。繼大友家督。文治四戊申年十月十四日任左近將 征夷大將軍右大將賴朝公之子也。雖然依釣命。親能爲始為古庄之姓。後號大友之姓。左近將監覽後能直。實 朝公依賜豐後筑後肥後等也。貞應二癸未年十

三百七十一

次 部 助

智 候。恐々謹言。 高名。粉骨之次第 感入候。必以 次左京進 入道以问 車 於筑前久 時分 八喜宮

月晦

可

義統

次掃部助殿

南內藏助銘々 敵討捕之段。旁以忠義粉骨之候。殊被官墻田右馬允。海老名六右衞門。阿 ム 比 佐 鮮 野切寄打崩之刻。分捕高名之由感源於西門發展與

、志候。恐々謹言。 弘治 一年十月十一 日

義統

後太政大臣

其

次第。無比類候。必以時分。至其方一

稜可

題

次掃部助殿

沂 年 殊去年於豐前國 預 置候。 感 一候。可有知行候。仍任備中守候。可不好。然者於當國中貳拾貫分斯斯和在於豐前國 分補高名之由候。心懸 日城 入道 以同心,於所 々在陣

三月六日 次掃部助殿

義統

## 立花系圖

藤原姓

大織冠鎌足

日誅大臣入鹿於大極殿。依其忠始賜藤原。母大總冠大伴此子卿乙女。皇極天皇三甲日 一天皇八辛酉年十一月十六日薨。 三甲辰年

六月

+ 四

不比等方大臣

房前 右大臣民部 卿

天平九年四月十七日薨。五十七歲。贈左大臣正 母右 大臣大紫冠蘇我羅自古女。

一位。

天平神護二年三月十二月薨。五十貳歲。贈太政大臣。 一位。 大將正三位大納

內壓從二位右大臣左大將

母安部帝文女。

仁三年十月六日薨。五十八歲。太政大臣。正一位。

韓艺

高 右馬頭

-重世兵庫頭

親載 理亮丹後守

氏詮

豆守

親貞丹後守

能

泰新太郎

直

三郎丹後守

前於馬嶽。七十

親久加賀守

法名宗心。號曹此寺殿。

鎮就長門守

親俊長門守

鎮秀左京亮 親善山城守 法名紹花。

法名宗傑。 統貞太郎 法名紹珊。

第 百五

+

戶

次 系

一右馬頭

備中守掃部助 兵野尻 長野江張 統雪

能

俊

追崩。高知尾迄追入候旨。

手柄不及言

然者親父備中守被蒙疵由聞候間。佐

十月十二 言 日

宗麟花押

可勵軍忠事 肝要候。必追而 可加一玄蕃早々 差遣候。無油斷 養生專一

二候

恐彌藤

段候。

戶 次掃部助殿

從今後。自身碎手。卒爾之働仕候者可爲曲主水。海老名六右衞門銘々分捕仕由其聞候。 內者江原右馬丞。河南內藏助。 六拾町分差遺候。早々 前國 懶加下知忠旨賴入候。 入候。加之分捕高名無比類事候。井 間田城挫刻。其方間田源六兵衛重蓮居城 為褒美。於豐後 知行可仕者也。 碎手。壹番 同主計。柳 井

義統花押

弘治二年八月三日

三百六十九

圖

義長大內八郎大內養子

義統 豐後少將 侍從左兵衛 督

親家門司勘解由 長十年七月十八日。四十八。 此代日州高城陣。 天正六年戊寅也。慶

親盛田原四郎

義延惣五郎侍從

政鎮長熊丸右京亮能乘別腹弟後號松野正照改 二日死。三十六。號松聲院殿。 母高橋主膳姊。初能乘。鹽法師丸。慶長十七年七月十

貞勝左兵衛佐

母立花 左近統虎女。慶長十三年正月十一日死去。十

義親字龍長五郎

法名久山玄昌、左衛門督。元和五年八月十八日廿三歲 世。五男真腳弟。

右淺羽所藏

戶次系圖

能直

親秀

|賴泰

重秀戶灰左衛門尉

- 貞直豐前前司

直時筑前守大神幸弘成松

高貞若宮靈

丹後守

法名佛阿。 時親戶次太郎 法名道忠。

直光右馬頭法名支保

兵十騎之內。

康永四年八月廿九日天龍寺供養之時。將軍家前陣

随

冬田 津守清田 日午

怒留湯井上

### 宗心大聖院

## 親繁五郎體後守

日卒。 母千葉氏。法名道清。自親隆一家相續。寬正六年筑後 進發。菊池對治。溝口合戰是也。明應二年十二月十四

#### 能章八郎

## 有祐十郎早世

政 丸丘 郎從五位下豐後守左衛門大夫童名名房

義政將軍賜政字。 發向。明應五年六月十日。於長門國船木地藏院討死。 母親隆女。海藏寺殿。法名如意。文明元年已廿豐前國

女子島津氏妻 寺殿。母大内教弘女。五月二十七日卒。 應五年家督。五郎。修理大夫。童名鷹房丸。大智

女子河野氏妻

女子菊池氏妻

親 胤童名千代法師七郎改名親勝

卷

第

百五十

大友系

圖

義鑑字鹽法師丸初親敦修理大夫

重治號菊池義武 號到明寺殿。天文十九年生害。

義鎮左衞門入道 女子土佐一條房基卿室銀定卿母

法名體庵宗麟。天正十三年五月廿二日五十八歲死

0

謀反起不成功。於肥後國解誅戮

親武童名鶴法師

親治童名小僧二郎備前守 號日出六郎。母政親母同。修理大夫。法名常泉。

親歲童名孫法師七郎二郎改親職 法名見友。永正四年正月十九日卒。

母同親胤。

親照又五郎 謀反人。南部討死。

義長 五郎修理大夫

親匡戶次五郎早世 法名天真法昭。號大雄院。八月十一日卒。

去。庭苑院殿御代兩度上洛。賜探題未補九州成敗。 與氏續合戰。瑞光院殿。法名祐高。二月十五日 死

親國西五郎 御判有。

氏能關東利根有子孫

持直 松岡。自親著一家相續。 八郎中務大輔左衛門 尉

直施 師能刑部大輔 十郎

永泉喝食 春日嶽討死。

能賢八郎二郎筑前守

親堅兵庫頭

親盛五郎兵衞尉 女子戶次氏詮事

親隆出羽守

親綱合戰。長祿二年家督。號福嚴寺。寬正□年十月 日死去。

> 女子親繁妻政親 田

親滿日田四郎 女子戶次直繁妻 女子大慈院

二郎大夫

白杵居住。大惠寺。法名道英。親世相續。 孝親二郎大膳大夫

謀叛人也。應永三十二乙亥年九月十三日午刻。三

親綱孫三郎左京大夫 十二歲。於三角島討死。

親鄉太郎 二月六日卒。 法名光公輝山。親隆親綱及合戰。家督相續。長祿一

年

-親森孫二郎 親實左京亮

親兼

能世三郎民部少輔

道兵部

三百六十六

# 泰能太郎早世入田

# 女子平宗賴妻宗方母

貞親出羽守藏人

秀直松屋次即初號泰親入田兵庫助 法名玉山正蘊。號萬壽寺殿。七月十九日死去。

貞宗左衞門尉左近將監

師親左近職人野津

五日死去。

號顯孝寺。法名具簡。從五位下。母戶次時親女。十二月

母志多里殿。法名正念。號勢家殿。

女子

女子

一某片賀瀬兵衛尉

某成松勒解田左衙門

堯弘式部少輔 親常日田六郎

時直日杵七郎 利直利光彦四郎

卷 第 百 五 -1-大友系 圖

## 季顯入田兵庫助

貞順 近江二郎豐後守

謀反起退國。於淀大渡合戰討死。

貞載號立花童名阿多々丸大友三郎左近將監 烏丸。結城判官親光組被創。翌日死。讓家督於舍弟宗宮根合戰尊氏參。建武四年正月十一日。於楊梅東洞院

宗匡三河守立花家相續

即宗和根吉祥寺長者

氏秦童名千代松丸民部丞孫二郎 遁世讓弟氏時。因慈寺殿。法名清巍。尊氏公賜源氏姓。

氏宗始氏行龜松丸孫四郎兵部少輔 謀叛起宮方成。

氏時若松丸孫三郎刑部大輔

賜源氏姓。自尊氏將軍。法名天祐。關東下向

氏續利根孫二郎不二庵

親世一千代松丸右馬助式部丞修理大夫 法名祐高。修理亮。與親世合戰。

三百六十五

高載 右馬 太郎

普光院殿御劔御教書給。

小河梅壽丸

直繁太郎

女子四人

重世又二郎兵庫頭

親貞四郎丹後守 十三歲。十三歲。

一親續六郎四十 親宣藏比孫二郎藏人

五郎藏比早世 十二死

親載 貞理三郎藏人 僧生善寺義 能 四郎修理亮千鶴 泰新三郎童名龜尉 御代陣僧也 丸 直國伊豫守 丸

> 氏詮孫二郎丹後守 親泰六郎伊豆守

僧普齊寺

僧光音寺

親延治部少輔 親就刑部少輔孫

於肥後小坂討死。

永萬侍者

十八里

親俊長門守 親人號方賀湘

年下向。親繁御代。 丙戌年上洛。公方掛御目 號小河。自氏詮一家相續。為筑後發向祝儀。寬止七 施面目。應仁元亥二乙亥數

女子六人 直 一賴三郎自直繁一

家相續

左近藏人河內守

五月十二日卒。六十二。法名道德。 母領井左衞門光種一女。河野彥四郎 母弟。永仁三年

門尉可爲鎮西評定衆者。依仰執達如件。 遊谷河內權守重 永仁七年正月廿七日 鄉。伊勢民部大夫。戶次太郎左 相摸守貝時判 艦

女子大友親言妻

親教刑部大夫

母同上。

貞教太郎

真能津守孫太郎 氏直

高貞太郎高時賜 號若宮靈神是也。 字早世

母同貞直。

賴時兵庫頭

月天龍寺供養。將軍家隨兵之內。 法名玄繼。應安元年六月十八日死去。康永四年八

直光右馬助

法名玄保。明德三年六月十九日死去。父兵庫助 所領諸職等安堵御判被下。康安元年八月七日

將軍家御判有之。

白 杵

成松

內梨 利光

僧隨保庵

殿西堂大慈院 法泉生善寺 輕中後生善寺

利光

直世治部少輔 鵜木某 -松岡某

此代止直勤。然度々賜御教書爲大友臣。

女子大友親世妻 女子田原內儀

幸松 豐前少輔

三百六十三

能泰 修理亮 郎 藏人野 津 原 開

**叶冷泉局** 

III 一狹間大: 波藤 內左衛門 炊助 四 即改 姉 重直

賴宗野津五郎 初號親直

親重木村六郎 河內祖。 瀨。久土知。岩屋。御久里。佐土原,笠良木。長小野。小母小河左衞門入道女。吉岡。波津。久月。上椎原祖。荒

親 泰田北兵衛判官代爺千石合須鄉垣手小津留 秦同

良慶權大僧都助 阿 闇 梨酒

親盛九郎京腹

號二條局。後嵯峨院之后妃也。齊宮愷子內親王御母

女子相摸三郎資時入道室 女子五王寺殿持明院別當入道室 女子二條關白良實公妾

正道瑜母。

女子伯左少將 女子權中納言敦 從二位資緒王母。 雅 卿 室

月月 次二郎 左衞 門財

時 初親月 次太郎

室中村禪尼玲阿。是永仁四年七月二十六日逝去。

法名佛阿。母同賴泰。弘安五年五月十三日死去。後

於鎌倉 日於筥崎執所死去。 賴松岡左近將監 元服。時宗 字。法名道

慧。正

應三年

四

月二

賴 重 親 利根二郎

賴直竹中掃部助

時

清

田

太郎

朝直 冊同 母古庄氏女。 法名玄黑。元弘三年四月四月逝去。母 直童名干熊丸太郎左衞門 太神二郎 時 上。 一字。鎌倉殿御教書云。越

後

九郎。豐前

藤 比 能

基 艄

司女

法名寂秀。實治二年十二月二十四日五十四歲。母嵩 郎入道女也。

平井板井道祖。肥後多。詫摩別當。母兄同

泰廣中務心輔左近藏人 京腹。賴泰代下向。

朝直又二郎早世

能直豐前九郎法名明真

能鄉八郎入道法名信寂 號志賀

時景改景直一萬田太和太郎太郎兵衞尉

光景太郎

玄長袴田殿 玄釋石丸殿

玄政淨實殿 玄法近地殿

卷 第 百 Fi. +

大 发 系 圖

宣景

光直三郎

鎮西奉行。母三浦佐原肥前守家連女。初泰直。藥師 正安二年九月十七日死。七十二。法名道忍 初號泰忠姓改平氏出羽守北條時賴

有直元吉四 親直五郎左近將監 郎

111

母白拍子。

元吉太郎

有季 光直同二郎

時直帶刀左衞門尉鹿子久保同得永

禪能山法師少輔竪者

秀直鷹尾七郎入道遁世

時章。備前守時長。左近時級 北條義時二男名越遠江守朝時室、越後守光時。尾張守 。修理亮時幸等母。

女子菊池能隆妻

女子玖珠女房 女子美刑部大輔

女子山上中將女。貞親母

賜 字

丸。

三百六十一

大友系圖

大織冠鎌足公內大臣

淡海公赐太政大臣

武智麻呂

雄友正二位大納言

是公

弟

Bul

乙麻呂

高扶 維幾

為憲

清夏

房前賜太政大臣參議

藤成

伊勢守

秀鄉

時 可長 鎮守府將軍 魚名 左大臣

鎮守府將軍

藤嗣

鷲取

村

雄

高房

利仁鎮守府將軍

吉信

公則 出雲守河內守

叙用 伊 傳民部少輔 加賀

則經

則 明 內 舍人後 藤 太

行景嶋田權守 公廣 白河院武 者 所

景重吉田 小八郎大夫

景親惟重ィ

能成左近將監

- 貞成 近藤武者

母大友四耶經家女。承安 上豐前守一 說右大將賴朝子。不審。掃部頭親能猶 法師丸左近 將監

法名能連。一

從五

位

日於大野郡藤比死去 · 五十二歲。後室風 早深妙 禪定一日豐後下向。貞應二年鎮西奉行 · 成。十二月二十七 尼。元仁元年九月九日死去 賜豐前豐後兩字護 同七两辰年二十五歲時。六月十 年壬辰誕生。建久四年二十

守

死了。建武四年正月十一日。

親雄常陸守掃部頭

內 保庵 梨

直光 直時片賀湖 右馬助

豐前

親氏 氏載

女子六人

幸弘

成松 直 旦世治部

兄 兄

鵜法松

直繁太郎 小河早世 女子四人

直 重世兵庫頭 恒 藏人

親載 堅 修 理亮

季顯入田兵庫助 貞親万壽寺殿出羽 親時左近職人因幡守 永仁三年乙未九月廿三日死去。八十歲。法名道德。 寺 貞順難後守近江次郎 泰能親時兄乎

貞載河多々丸左近將監 號立花。結城判官親光打組

泰顯左衛門藏人

一高載右馬助

聚悦 梵泉

女子四人

三百五十八

圖

能基九郎入道立石護了

朝直又次郎 母類秀同。

早世。無子孫。母同。

泰廣十郎 田原。京腹。賴泰代下向。藏人。

重秀月永二郎左衞門尉 前司家道女。藥師九太郎。兵庫頭。丹後守。 正安二年庚子九月廿八日死去。七十九歲。母三浦肥前

福泰同母 戒名佛阿。

能泰三郎藏人 冷泉局。法名道書。

有重狹間四郎 母阿波藤內兵衞姉。

賴宗野津五郎

親重木村六郎

親泰田北兵衛州官代

印同前。

- 貞直 豊前前 司

朝直大神 直時清田

時直日杵

母賴泰同。

親盛九郎早世無子孫 良慶權少僧都京腹

時親 太郎

賴親利根次即 重親松岡左近將監

親直掃部頭竹中

氏直藤比

賴時 寺供養時。將軍家隨兵十騎內勤仕 次賴時。兵庫頭

兵庫頭

利光

三百五十七

正照初 名正鎮童名長熊丸長三

女伊藤權右衞門尉妻 福院。萬治二癸巳年二月廿二日卒去。六十一歲。 幸沉淪。故假稱松野。法名機篡宗用。號龍章院。母同意 右京亮。甥義親卒無子。於是正照唯爲一家之宗。然不

能增初名能行又能資源八耶修理亮主 工殿助

法名寶屋宗珍。號雲岫院。延寶三乙卯年五月七日卒 去。四十七歲。

—義鋪長八郎

義孝 童名鶴千世丸左近將監內藏助 親冬初名親言八十郎主膳正六郎兵衞財

女小坂牛丞妻 爲伯父松野能 盛 養子。吉田庄右衞門尉妻。

義秦童名万乙助 歌五郎

親方長十郎

以大友內藏助義孝家藏本寫之

# 大友系圖別本

能直童名一 法師利根次郎左近將監豐的前司

向。貞應二年癸未十一月廿七日死去。五十二歲。人。承安二年壬辰誕生。建久七年廿五歲乙時豐後四下 法名能蓮。母大友四郎大夫經家女。右大將殿之宮仕之

大炊助。出雲路殿。母島山四 寶治二年戊申十月廿四日死. 四郎入道女。 戒名寂秀。

能秀諾摩川當 母同親秀。

母同前。 帶刀左衛門尉

有直元吉四 郎 、母遊女

早世。無子

一世。無子孫。母 同 親秀。

能鄉志賀八郎 時景一万田太郎左衞門大和守以名景 遁世 刊同親秀。 鷹尾七郎 無子孫 有直同母。號王寶房。

三百五十六

#### 親家新九郎

消孝。有子孫。 田原右馬頭親貫對義統屋形謀叛伏誅。親家受其遺跡。 稱田原常陸介。或號門司勘解由允。後號利根川。法名

輔。或與兵衞尉。後號松野。法名牛齊。有子孫 爲田原近江守親賢入道紹忍之聟養子。稱田原民部大

女土佐一條權中納言兼定卿室

右中將內政朝臣。按察使局之母儀。號 一院。母同義

女久我三休室

女奈多太宮司鎮元妻 淡路守通春#女子之母儀。號 院。母同義統。

女臼杵右京亮統尚妻 女久留米侍從秀包室

女一萬田妻 毛利伊賀守元綱。小早河式部少輔能久等之母。

女大津留宴

卷 第 百 Ji. -+ 大 友 系

日逝去。卅六歲。 法名齒哲。號松聲院香嚴真馨。母吉弘石見守鑑直女 號尊壽院。奉仕東照大權現。慶長十七壬子年七月十二

義政初名貞勝章名一法師丸左兵衛督 一日早世。十八歲。女。號退清院。奉賜將軍家。慶長十三戊申年正月十女。號退清院。奉賜將軍家。慶長十三戊申年正月十五分。號退清院。奉賜將軍家。慶長十三戊申年正月十五十五十五十五十五十五十五十五十五十五十五十五 法名道性。號眞如院。母高橋主膳正鎮種入道紹

義親初名元政童名龍丸長五郎右衛門督 法名久山支昌。母同義政。奉仕將軍家。元和五己未 年八月八日卒。去廿七歲。 日早世。十八歲。

女上杉源四郎藤長員室

侍從宮內大輔長員朝臣母儀。號法性院。

女島山外記源 室

備前守政乘。外記親元井女子之母。號齡壽院。

女女三宮御方上﨟女房 法名華月紹榮。號壽福院。母伊藤甲斐守女。號貫福院。 伊織通尚。長兵衞尉通利并女子之母儀。 養甥義孝爲子。寬文八戊申年五月朔日捷紐。七十五 尾淡路守源通春室 義 東初名能述又能延又義延

十一日於府內館逝去。 三ヶ國井筑前肥前 天真 清 昭 號 大雄 院。 肥後之內。永正十 母: 菊 北州大野 氏 領 癸酉年八月 豐後 及豐前

為戶次修理亮親載養子。母同職長。早世。

兵部少輔鎭直母。

女詫摩鑑秀妻

義<br />
<br />
<br/>
<br />
<br/>
<br />
<b

四十九歲。四十九歲。是女十九庚戌年二月十二日於府內館橫死。以前筑後肥後四夕國并肥前筑前之內。萬松院義晴將軍豐前筑後肥後四夕國并肥前筑前之內。萬松院義晴將軍

· 表 國 初名重治又國武萬松院殿賜諱字曰義宗又衛佐

女薩州島津契約早世

·養鎮萬松院殿賜諱字章名鹽法師丸五郎新太郎

月廿三日於白杵城逝去。五十八歲之人與非日向伊豫各中國。武勇之名甚顯然。其勢甲子之國非日向伊豫各中國。武勇之名甚顯然。其勢甲子之國非日向伊豫各中國。武勇之名甚顯然。其勢甲子人國共和國,

一義,長童名據乙丸八郎初萬松院殿賜諱字曰晴英字。叙從五位下。任左京大夫兼周防權介。稱多々良等。叙從五位下。任左京大夫兼周防權介。稱多々良等。叙從五位下。任左京大夫兼周防權介。稱多々良。 長。弘治三丁巳年二月七日於長州長福寺自書。母同。

一鹽市丸

——女土佐一條右中將房基卿室

・銀定順#女子之母儀。號賢正院。母大內左京大夫義男女。

一女 伊豫河野宝 世同義鎮。 世同義鎮。 女 近衞殿契約

義統壓陽院義昭將軍賜諱字童名長壽丸

五

**两午年十一月廿九日逝去。** 法名玉菴道瑛。號大惠寺。自親世 家相續。應永卅三

### 次 即 從五位下大膳大夫

名宗親依謀叛。應永卅二乙巳年九月十三日未刻。於 後國三角島討死。卅二歲。

親綱孫三郎從四位下左京大夫

祿三己卯年二月六日於府內館逝去。 法名耀山光碧。號大聖院。自持直一家相續 有子孫。長

直 三順早世

五郎從四位下豐後守

法名 豐後筑後兩國并豐前筑前肥前之內。文明十四壬寅 心源道清。號心源寺。母千葉氏,自親隆 月十四日於府內館逝去。 家相續。

親慈照院義政將軍賜諱字童名房 丸 五郎

法名 年六月十日。於長門國赤間關討死。五十三歲 珠山如意。號海藏寺。母親隆息女也。明應 五两辰

+x 一義字改義右童名鷹房丸五縣從四位下中務大輔修理大夫

也。明 法名傳芳成 應五丙辰年五月廿七日於府內館逝去。廿八 號大智寺。 母 大內左京大夫政弘女

女島津陸奥守思昌室 陸奥守思治。修理亮忠隆。修理大夫勝久母儀

親勝日田七郎

千葉氏。

治童名小僧丸次郎 從五位下備前守

領鹽後豐前筑後三ヶ國井筑前肥前之內。大永二壬午法名見友梅屋。號見友院。母竹中氏。自義右一家相續。

親常或親武日田六郎早世 年正月十九日於府內館逝去。

親照戶次又五郎 親載七郎次郎 母同親勝。 同政親。

女嫁於伊豫國

女嫁於薩摩國

**鹽法師丸五郎從匹位下修理大夫** 惠林院毀賜諱字曰義親後改曰義長童名

三百五十三

卷

貞 名阿多々 丸 郎 左 近

《判官親光討合、被深手。同十四日卒去。 筑前立花在。建武三丁丑年正月十一日。於東洞院烏丸。 與 一化。建武三丁丑

宗匡童名彦子丸左近將監三河守

續舍兄貞載之遺跡。號立花。子孫連續。

氏泰童名千代松丸孫太郎從五位下大炊助式部 即宗和尚利根吉祥寺住持

由。有自筆之御判。受親父之讓為家督女也。等持院 殿賜諱字。又以猶于之法、名獨峯清魏。號同慈寺。母太宰少武法名獨峯清魏。號同慈寺。母太宰少武 名獨峯清魏。號同慈寺。母太军少武藤盛綱入道崇惠 殿賜諱字。又以循子之儀賜源朝臣姓之 十月三日逝去

氏宗

丞。依謀叛於長門國府自害。 賜諱字。或日氏行。初名宗行。童名龜松丸。兵

氏 **時下刑部大輔** 三郎從四 位

氏泰 法名 名甚多。三月廿 不天祐玉安。於關東號吉祥寺。於豐後號大應寺。自 一家相續 建豐後稱名寺。屬將軍家。連年戰功武 一日逝去。

號不二卷。依爲宮方非家督。十二月廿七日於朽綱、網照 童名宮松丸利根孫太郎 從五位 下修 理 大夫

> 大輔修理大夫 九從 四 位下 左 馬助丹後守 立

法名勝幡億七祖 將軍之御判。蝎忠於將軍家。野 補之間。親世宜致九州之成敗之由。有鹿苑院義 心應永廿戊戌年二月十五日逝去 高。號瑞光寺。自親父受家督。探 」戰攻城 其威振于

氏能彈正 親國始名親有西五郎 一少弼

關東利根。有子孫。

直從勝 五定 位院 下左衛将 尉中務大輔松岡 源太源

女。有子孫。文安 法名通玄乾理。 自親 二乙丑年正 着 家相續 一月四 母 戶次丹後守直光

+= 親隆四郎從五 親棟或着世孫太郎刑部少輔

位下出羽守

明二庚寅年七月十五日逝去。法名成岩正全。號賓生寺。自親

家相續。有于息。文

親雄 親直 於春日嵩討死。 十郎常陸介 六郎大和守

僧福嚴寺

111 同賴 泰。木村之祖

秦黎或作康童名觀音丸七郎兵衞尉田北大炊

母同賴泰。田北之祖也、庶流城後。石合、須鄉。鹽手。小 智。

親盛九郎早世 良慶童名久衛丸山僧律師權少僧都助阿闍梨 母京人。大野庄酒井寺院主。

母京人。

後嵯峨法皇依御寵愛。蒙准后宣旨,齊宮之御母堂。

女神祇伯從二位資基王室

伯從二位資緒王。從三位資顯卿。左中將康仲卿母儀

女參議藤基氏卿號持明院朋室 左少將基有母儀。號五王寺。

女相摸三郎平資時入道貞如室

太郎早世

輔因幡守 或親言灰郎從五位上藏人左近將監式部大

三乙未年九月廿三日逝去、六十歲。 名道德。鎮西奉行。母樂井左衞門尉親茂女也。永仁

女相摸修理是平宗賴室

貞親太郎從四位下新藏人左近將監出羽守聽內 駿河守宗方母儀。

且抽戰功。應長元辛亥年七月十九日逝去。 法名玉山正溫。號萬壽寺。鎭西奉行。母月次太郎 入道道惠女也。弘安四辛巳年。蒙古人襲來時司軍令。

秀直守

號入田叉松屋。入田。松屋等之祖

貞宗從五位下左近將監孫太郎左衞門尉近江守 法名直奄具簡。號顯孝寺。鎮西奉行。母同貞親。自貞親 元弘建武兵亂之時。從等持院尊氏將軍勵武功。解來子 受家督。豐後金剛實戒寺。圓壽寺。肥後淨土寺建立之。

師親四郎藏人因幡守從五位下 法名正清。號勢家。又野津 又利根。母志多里氏

孫相傳爲將軍之味方者。於九州以當家爲隨

女島津上總介藤貞久室 大夫判官宗久。上總介師久母儀。

貞順近江次郎豐後守從五位 依謀叛。於大野大渡自害。

三百五十

卷

法名 八道蓮昇養子。 等之祖。 蓮景。母同親秀。爲豐前之城非大和壹岐 或時景一萬 一萬田。城井。豐饒。高崎。 田太郎左衛門尉大 和 宇 井上。袴田 が前 司景房

山僧少輔竪者

親秀。早世。

改秀能高尾七郎

鄉志賀八郎 同有直。遁世號三寶房。法名浮從。

名信寂。母同親秀。志賀之祖也。庶流朝倉等。

法名明真。母同親秀。爲伊豫河野四郎通信之聲。藤北。 職職或作基豐前九郎 中之祖。

朝直 又次郎

id 親秀。早世。

生石。田口。利光。麥生。吉弘。富永。保見。如法寺。國尚 母京人也。至賴泰之代 下向於豐後。田原之祖也 十郎左近藏人中務 少輔 。庶流

女善刑部大夫室

女名越越後守平朝 宮迫之祖。

> 尾 張守光時。備前守時長。修理亮時幸等之母儀

女山上中將室

(親母儀。號玖珠女房。

Ξ 法名道忍。號常樂寺。聽內昇殿。鎮西奉行。正安二庚 秦兵庫頭式部大輔州後守出羽守 位下大炊 助

年九月十七日逝去。七十九歲。母三浦肥前守平家

重秀戶次次郎左衞門尉 弘。小川。成松。井上等。 藤北。津守。臼杵。利光。怒留湯。內梨。鵜木。平川。幸 戶灰之祖也。庶流清田。松岡、冬田。利根。竹中。大神。 法名佛阿。母同賴泰。 弘安五壬午年五月廿三日卒去。

能泰三郎藏人修理亮

法名道喜。號野津原 叉田 北。母 冷泉局

重直或直重狹間大炊四 阿波藤內左衛門尉姉。狹間

親重木村大炊六郎 瀨。久土知。岩屋。御久里。笠良木。佐渡原。小河內門督女。野津之祖也。庶流吉崗。波津。久戶。上椎原。 法名阿一。嘉元三乙巳年三月十六日本去。母 小世等。 宗初名親直野津五郎 長荒衞

家基正五位下散位 律師普門寺

20)尉翁非違使豐前守法名能宝直少尉翁非違使豐前守法名能宝在一左近將監左衞門權直少尉翁非違使豐前守法名能宝在少尉翁非違使豐前守法名能宝 肪

大友 去。五十二歲。 右大將家。武功盛名拔群。抽賞亦異于他。或補侍所別 爲藤原。因外祖父之氏稱大友。以爲當家之元祖。奉仕 云。貞應二癸未年十一月廿七日。於豐後大野庄 或居六波羅職 m 懷抱賜之親能。至承安二壬辰年誕生。能直是也。 四郎大夫平經家女。號利根局。為右大將家之妾 兩國。同七丙辰年六月十一日。始下着於豐後云 卿之男而 能之養子也。由是能自從養父之姓。 或爲鎮西奉行。建久四癸出年 賜豐

實從五位下嚴島大宮司左近藏人民部少輔

公名行嚴 之祖 從五位下助教主計頭大膳大夫攝津守 。姓中原。鎌倉評定衆。又政所別當。肥後鹿子

師俊書博士號三池姓中原

卷

第

百 五

+

大 友 采

> 倉政所 別當

親家陸奥太郎號門司從五位下木工頭姓 號田村。姓藤原。 從五位下左近藏人木工頭刑部大夫陸奥守 鎌倉評定衆。實北山之一族。為親能養

親茂或親直從五位下左衞門尉 築井。姓藤原。築井之祖也 庶流

立石古庄

次郎 或號利根 從 五。 位 上大 炊助

日逝去。五十六歲。母高山四郎重範入道女。後號風早法名家季。號出雲路鎭西奉行。寶治二戊申年十月廿四 名寂季。號出雲路鎮西奉 尼。法名深妙。嘉祿元乙酉午九月九日寂。 行。實治二戊申年

能秀能摩別當

母同親季。肥後詫摩之祖也。庶流井上。平井。板井。扇 一。竹迫。

時直帶刀左衛門尉

號下郡。母同親秀。下郡。鶴見。久保。得永。帶刀等之

有直元吉四 郎

白拍子。

同親秀。早世 五郎左近將

三百四十九

續 群書類從卷第百五十

大友系圖 系圖部四十五

藤姓

道長攝關相威從

造法成寺。因號御堂殿。又號法成寺 伙

號大宮。御子佐祖也。 正二位權大納言

忠家正二位大納言

俊忠從 位權大納 言大宰禮

光家 督治部少輔 始名忠成正五位下少納言左衛門督左兵衛

**警議正三十左兵衞督左衞門督右京權大夫** 

爲右大臣公能公之養子。壽永二年二月廿八日薨。六十

知光始名廣家正四位下左少將淡路守紀伊守

光俊多議正三位左衛門督太宰大武 丹左衛門尉遠 元 女。

母同知光。

親能正五位下齊院次官式部大夫掃部頭美濃櫃

行政務。輔任六波羅等之重職。承元二戊辰年十二月十藤原或中原相交稱之。屬右大將家。始為武家。勤軍事季養子。後依右大將賴朝卿命復本姓應原。以此息等或 八日逝去。六十六歲。 母正四位下大外記中原廣季朝臣女也。初為外 丽田

家能正五位下上野助 母三位大貳。爲大納言銀元卿養子。

忠經從五位下大和守

三百四十八

行廣栗生六郎法名忍勝 敷。武藏廳鼻シノブノアマルへ。 歌。武藏廳鼻シノブノアマルへ。 (州へ) 行廣如行分。ムサシイと島郷。安房へタテノ郷。チ

為清美作守

重綱栗生十郎 號正田五郎後藏人。

粟生次郎

粟生六郎 九ニテ小田城ニテ討死了。

一廣幸左近將監

中務少輔

後長門守

為廣栗生修理亮

廣基味原

行廣興三

信廣、栗生藏人佐後河內守

廣忠帶刀

卷 第 百 79 + ル

栗 生 系

圖

一周廣、粟生源太

y

水綱、栗生後號將監永信「水勝、栗牛筑前守十一 俊廣粟生十郎

信正喜兵衞尉 此廣粟生傳二 郎後源大夫

文慶能化

將監

新衛門 高麗陣。

女內藤紀伊守妻

女板倉伊賀守妻 右栗生系圖以中山信名本書寫校合

門(元和九年)御上洛死

三百四十七

屋敷。

大塞破世工地屋敷。 木塞破世工地屋敷。

上總國秋田鄉 秦梨子鄉

遠江箕坝

鄉

一河國額

田

鄉

。梅酸

高師村知。草。

行鼻

ス

國 ---住 ス 0

一羊大夫

店號カラ =/ ナ 大 明 神 b 號。

伴太大夫 依 云 八幡殿仰 御 릐 П

此ス エハ上 太 郎 一野 イチ ロタン小玉 國 給 = ルト 7 ŋ 等景 一五十〇 0 = 1 ウ 以 N 0 此 昧 時小玉ウス

伴太

伴 太次郎

玉 村 次 郎 片 武者所 片山 重 者 Ŧi. 郎 師 綱

粟生 Ti 郎 左衛門 尉

登 國 栗 生保雌雄保知行。 郎法名散

生

左衛門四

願

大草奉 早郷・寺尚屋敷。イ奈梨子郷アイキヤ 浦左衞門跡。 ・寺尚屋敷。イ か ルギノ屋敷一 西熊屋敷。井末貞 名名

盛 廣 4 四 郎左衛門 尉法 公名道

離

女子 為廣 今川 殿 事

粟

生

藤

左衛

用月

尉

左衞 左 衞 門四 門五 郎 郎

カ

木

惟廣粟生 秋 廣 助 八 五 郎

粟

生

74

郎

IE 廣

廣

盛

重廣

號蔭山太郎。法 家廣 隆 山 刑 部 名生阿。 丞後 尾 張

-氏廣片山八郎 鹿島中務丞。

柳 柳 DO 次 郎 郎 系圖

傳 ·野國住于那須。以資家為千本始也。 一个本者藤原姓。那須資隆之末流也。

資家 干本美濃守

生國野州那須,七十三歲死。法名長悅

長家內藏頭

生國同上。八十三歲病死。法名常眞

長次大隅守

生國同上。八十一歲病死。法名宗白。

通長杉繩齊生國同上

奉拜謁秀忠公 大谷津賜采地五百石。慶 天正十八年 相州小田原合戰有軍功。下野國 元和元年七月十三日八十歲病死。法名 長三年奉拜謁家康公。同四年 於字津宮

帶刀松佗齊

子。天正十八年相州小田原陣。同父蓮長有戰功。下野寶福原安藝守二男。邁長無嗣。故以安藝守二男爲養 忠公。同五年上杉景勝謀叛之時。與太田原皆川山城守 父通長奉拜家康公 于時資孝二十三歲。同四年奉拜秀 國於宇津宮大谷津村賜采地五百三十石。慶長三年與 出陣。依仰家康公爲岩城御仕置罷越。相務御番。

> 府御番相務。寬永七年五十五歲死。法名宗指。 組相動。大坂落城之刻。野州那須御番被仰付。其後駿 石 御加增於野州之內高根澤村宮下村七井村賜三百五十 其後相馬長門守御改易之節。手越罷越務御番。此 同十九年房州里見安房守闕所被仰付。內藤左馬助 節為

長勝清兵衛尉

勤江戶御城御留守御番。同十一年御上洛之刻。江戸御元和七年十二月奉拜 秀忠公。 寬永三年御上洛之時相 留守相勤川口御番。

粟生系圖

御堂關白道長公 號大入道殿下。 家紋舞鶴

宇治關白賴通公 (思有語) フケノ大殿ト號。

民部大輔任隆是也

多胡庄玉村ミドリ片山 庄 サ知行ス。 字治殿五男 上 野

系

~資景 那須與 左 立京大夫

資重美濃守

永十六年死。子孫斷滅

### 千本系圖

資持 千本常陸介

法名蟠桃道根

明應七年五月六日卒。六十八歲

資家 同美濃守

法名恰叟長悦。大水元年四月廿八日卒。七十三歲

資家同四郎右衛 法名溪月善公。天文十二年八月二日卒。六十五歲 衛門

資俊同常陸介

害、六十七歲。 法名投翁機公。天正十三年十二月八日。於那須瀧田生

一資政千本十郎

義政千本大和守

父同時死。二十五藏

法名花溪長秀。

領三十ヶ村內廿三ヶ村。高辻二千四百六十貫之地。翌法名慶雲道賀。那須資胤婿也。天正十七年八月收公本 年復賜本領。元和元年十月三日卒。七 五歲。

義定同又七郎大和守

卒。五十九歲 妻茂水山城女也。法名隆山宗德。元和九年 九月九日

義昌彦太郎山城守

茂木筑後婿也。法名鐵嚴惠船。

義等忠三郎大和守 死。廿六歲 法名開室宗無。伊王野豐後婿也。寬永十年正月十五日

和隆又七改兵左衙門

千本系圖

幕紋一文字。左巴。

## 資永那須太郎養子

久生。依之家人等欲立資久。永正十三年於福島城自 [編初無子。而養子資水。實白川結城義永息也。後資

資久次即實子 爲資水生害。

女子字都宮成綱要

資重 次郎法名玉岩

資持太郎越後守

**資實**太郎伊像守法名傑山 候成氏御方、法名蘿月。

太郎大膳大夫法名笑月源藤

出張於繩釣会戰。味方大得勝利。悉討取敵。以死該爲 岩城氏常隆貴那須山田城時。城郭堅固之間敵引退 塚。謂之侍塚。 又

某木須民部丞

女子佐竹屋形妻

政資 那須壹岐守法名雄山 一宗英

# 太郎法名天性慈舜

天文十五年两午五月十三日。字都宮俊綱上於喜連川 謀。天文二十年正月二十三日。於千本城高資生害。 五月乙女坂合戰。俊綱討死。依之字都宮千本常陸守語

資胤太郎

祿六年三月。佐竹義昭於 大海合戰大勝。又同 九年八 三千餘騎於小田倉原與資胤合戰。得大勝。敵敗北。永 永祿三年三月二十六日。會津盛氏白河義親兩大將。以 月佐竹東將監攻來。合戰大勝。

某彈正左衛門

**資時**太郎修理大夫

令敗北引退。字都宮領地喜連川。泉。山田。字都野。追國綱二千五百餘騎發向于湖羽原。資晴馳向合戰。國綱結城晴朝智也。天正十三年乙酉三月二十四日。字都宮 村。一族家人直參仕候。 旗。驚宿以下小城此時悉手二入。太閤豐臣氏小田原出 張之時。依致遲滲被召放知行。於那須之內拜領福原數

某號牧野 女子佐竹屋形妻

百 四 + 九 那 須 系 

卷 第

三百四十三

實字都宮朝綱子也。異資之無子。而爲養子機那須之

·□□六郎同討死

死。

那 須 太郎

資長伊王野二郎左衛門尉 1時又賜領地。任肥前守。然倉殿那須御狩之時。於長藏 構屋形。獻御膳。獻弓馬。

朝資在原三郎

資家稻澤五郎 廣資味岡四郎

資視 資氏矢田六郎 澤村

肥前守從五位下

資村

資忠 安藝守

資藤 小那須 五郎

資家加賀守法名月谷

資久那須與二九州那須元祖 **登**旨那須太郎遠江守

> 資氏太郎 資之越後守法名明 **贄世越後守法名清雲** 刑部大夫鎌倉評定人 海

女子

女子結城義永妻 女子南山

氏妻

氏資那須太郎大膳大夫 母上杉金吾禪秀女。

明資大膳大夫肥前守法名高嶽 資親大膳大夫播磨守法名泰岩 母白川結城女。

女子宇都宮明綱妻

尊氏將軍東寺合戰之時。自故鄉老母賜薄紅縨

掛之討

號小 條大將。贈左大臣

從三位伊豫守

寬德年中被射殺

師通

號伊豫三位。

從五位下上野介下野守

山內開發之領主也。長曆二年四月八日卒。 子也。雖然秀剛將軍五世相摸守公光爲婿。相州鎌倉郡 母從三位懿子。近江守高雅女。一 說關白道長孫長 家

資通 資滿サリ

父通家在國之時出生之子也。然而通家上洛之時逗 首。依之又孫々稱號々首藤。代々相州山內首藤是也。

資房那須十郎

外祖父那須大夫繼讓

住下野國那須。

宗資武者所

卷

第 百

系 圖

四 + · 資高 那須太郎 九 那 須

> 光隆那 須太郎

乘隆佐久山次郎

久隆 福原四郎

那須五郎白鎌倉弟餘

賜

迹貨之ト改名ス

真隆瀧田六郎

滿隆澤村七郎 義隆堅田 八郎

幹隆薭田九郎

宗隆那須興二 為隆正福寺十郎千本之領主也 無雙之弓馬之達者也。屬源義 久元年十月□日賴朝上洛之供奉。於山城國死。 莊。若州東庄宮川原。武州太田莊。備中繪原庄 時十七歲。鎌倉歸參蒙勸賞所謂丹波五ヶ庄。信州角豆 資隆改名

於四國矢島射扇。

墓所伏建

資之那須五郎本名之隆無男子而讓所領

婿

見之卽成院ニアリ。無男子。而賴朝殿被仰付。五

之知行兄資之三令機。

各

### 灰郎 法 名江月

大敗敵軍。其後與佐竹義明於大海 盛氏白川義親爾大將三千餘騎。於小田倉與那須合戰。 有 男女五人。二男牧野。女子一人嫁佐竹義宜。會津 合戰。悉討取敵。

### 太郎

任前子候 娶結城晴朝 修理大夫。時四十九歲。五十四歲死。法名休山。 剩拜領加增。同九年以家康公命任大膳大夫。 。家康公被加御慈照。慶長七年 以來 晝夜合伺 女。天正十三年乙酉三月廿 五日 津

## 育景 子男女二人

慶長十一年二月廿五日。以家康公命任左京大夫。

### 資重與 樂 二進守

女子喜運川右兵衛尊信妻 寬永元年正月朔日。以秀康公命任美濃守時十六歲

### 那須系圖

大織冠鎌 龙人內大臣

不比等右大臣淡海 公

一房前

參議贈太政大臣正

位式部

卿

真楯 大納言正二 位

内麻 呂右大臣近衞大將 膾 左 大 臣 從 位

冬嗣 右大臣左大將號開院 大 臣

基經 關白太政大臣從一 位左大將昭宣

公

師 左大臣大将 IE. fit

忠平

攝政太政大臣

從

位左

右大將貞

公

號小 大納言 條大臣 正二二乙位左大

將

三百四十

## 資藤太郎備前守

「合順へと時时死。此時老母贈簿紅線動戦。(有動順功之事・) 子男女六人。一人號金丸。一人南城。尊氏直冬東寺登

# **資世** 太郎越後守任少將法名西雲

資氏太郎刑部大輔任四位侍從

自川某。法名瑞山。從鎌倉被仰付沙汰所。 娶結城某女子。男女五人。女子一人嫁商山某。

# 娶山內禪秀之女。

氏資太郎大膳大夫

娶白川某女。于男女四人。女子一人嫁宇津宮明綱

依無一子。故弟資親繼家督。

卷第

百四十九

那須系圖

子二人。一男早世。二郎資重繼家督

た。意見る此

某 長男早世

- 賽持 太郎越後守法名羅月

有成氏所賜之御書。

人嫁

子男女三人。二男木須民部。女子嫁佐竹氏一資實 太郎伊豫守法名替[傑]山

10

- 資房 太郎修理權大夫法名英月源

-政資 太郎壹岐守法名雄山宗英〔子五人イ〕 塚。俗謂之侍塚。 塚。俗謂之侍塚。 成,然,悉討誼敵。以死懿為悉於繩釣及合戰。味方大得勝利。悉討誼敵。以死懿為

高資太郎法名天姓慈姓

資 胤繼家 **督**。 登 胤繼家 **督**。

子弟

幹隆芋淵三郎

一人隆福原四郎 實隆瀧田六郎

朝隆韓田 義隆堅田八郎 滿 隆 澤 村 九郎 七郎

福寺十郎

野 上山口口 後領干本。故子孫號干本。

宗隆與二 爲賴朝御代官。熊野參詣。於紀州三藤死去。 後改名資隆

伏見死。墓所之寺號即成院、依無一子。以賴朝之御下若狹國東庄宮川原。武藏國太田庄。備中國檜原庄。於於八島討扇的勸賞之地丹波國五賀庄。信濃國角豆庄。 九人者屬平家。源氏一統後。十人者隱信濃國下宮、致勳功。爲隆後依背判官義經之命。宗隆續那須家督、殘知。兄五郎之隆檀家督。改名資之。爲隆宗隆屬源氏。爲 **飯國之祈願。遂得還本國。是故奉崇敬諏訪名建明神之** 

世。依無 -子。 以字津宮子爲養子續家督。號之賴

資

- 賴資肥前守

從賴朝卿拜領 御 字。有子八人。

一男光資

干五人內。女子一人嫁伊達 須野御狩之時。於長倉構屋形。獻御膳。 太郎肥前守 某。從鎌倉預御旗

又賴朝

朝資住原三郎

資長伊王野次郎左衛門

資家稻澤五郎 廣資味岡四郎

澤村

資氏河田六郎

資村 某 太郎肥前守子三 矢田

太則 加賀權守任少將法名月谷

左人將。右大臣。從二位。

冬嗣

左大臣。右大將。號開院大臣。

基經 攝政。太政大臣。准三后。忠仁公。

良房

忠平

關白。太政大臣。從一位。准三后 攝政。關白。太政大臣。從一位。贈正 諡曰昭宣公 位 溢日

題《職號九條右丞相。] 題《職號九條右丞相。]

攝政。關白。太政大臣。從 一位。號法興院又東三條

道長

御堂關白。

長家

卷 第 百 四十 九 那 須 系 圖

> - 貞信須藤權守 始領那須郡、

[母從三位懿子。]

**資通**須藤太郎

年五月廿三日高倉宮御謀叛之時討死、平治合戰之時與父共討死。二男資清權家督。三男刑齊治職之時與父共討死。二男資清權家督。三男刑資滿須藤太郎 [資清]須藤太郎

四部

真信公。

宗資那須武者所

**資房須藤大郎始在國** 

資隆驱須太郎子十二人 資房依無子。從山內檀家。

光隆 泰隆左久山次郎 一森田太順

通家伊豫守從三位大聯紀十三代 中宮大夫。權大納言。正二位。〔民部卿。御子左祖。〕

三百三十七

卷 第

童名鬼松采女九郎兵衞尉治部大輔

景女。 妻益田右衞門大夫從五位下歷京元好末子源兵衞尉就

女子熊谷帶刀妻 就次童名能槌主馬五郎右衞門尉 時爲養子。

**資實** 童名竹松內記 正由童名鬼之助 號吉川友之助。

號和智藤兵衞尉。

正宣菊松八之丞 女子

通直 童名長趙麻呂彌三即

妻吉川駿河守元春二男吉川藏人廣家末子毛利隱岐守 就賴女。

-彌九郎 女子榎本太郎左衛門妻 女子兒玉小川四郎妻

女子

右山內首藤系圖以水戶淺羽氏所藏本書寫校合

那須系圖

家紋一文字器紋黑一文字

鎌足

天兒屋根命二十一

三十九代天智天皇之御字。四年乙丑鎌足內大臣。號大職 冠。同御字八年己巳十月十三日。改中臣氏始賜藤原姓。

他之孫。中臣御食剛長子丸鎌子。人皇

不比等

贈太政大臣。正一位。謚文忠公。又號淡海公。

房前

氏長者。參議。從三位。贈太政大臣。

大納言。正二位。贈太政大臣。正

位

內麻呂

三百三十六

時人感之。法名月嶺淨圓。天正七年七月十五日三十三 三テ死。母豐迪女 有實子。考末世、且依別 腹之于細。舍弟廣通讓惣領。

女子宮庄因幡守要

谷伊豆守信直女。電光元永大姊 舍見元通爲養子。本名多賀山氏、隆通子也。母藝州熊

童名鬼松干松九郎兵衞尉肥前守大隅守

法印九十七歲 三河內 三河守 通只入道 數日之評談不中之老臣呼集。古今之重書取出改之畢。時更多門寺之 八年八月廿七日行年五十八歲而死。法名月山道海居 當家長久祈諸天。萬依思大事。如斯之系圖共爲穿鑿家 隆通三男也。然者隆通 士。於勢州津城一番城中入籏。抽諸軍由。是又輝 手數度高名無比類。從輝元數通之感文被下之。寬水一。如項太閤秀吉主天下。而令歸朝訖。吉川藏人廣家 一後室電光元永大姊家之案。始終

元通之實子也。號佐々部 五郎右衛門尉。

女子佐々部左衛門妻

女子桂忠左衞門妻 卷 第 百 四 +

九

Ш 內 首 藤 系 圖

通久爾八郎治左衛門

**兀**賽 童名宮德九郎兵衞采女正治部大輔

九日。行年六十歲而死。法名無鐵常關居士。長州阿武 俱之息女。母口羽伯耆守春良息女。萬治元年十二月十 妻毛利陸與守元就末子。讚岐守元政之嫡男。山城守元

女子神村肥後守妻 女子藤林右衛門尉妻

牛數庄荻居住。生國藝州也。

女子完戶丹後守事

女子黑澤丹宮妻

女子井原十右衛門妻

就時勘解由左近有女子

玄宇童名佐內

就次

雖爲元資二男。就時依無實子。嫁息女爲養子。

-勝次

竹槌 女子兒玉與右衛門妻

號多賀山。

三百三十五

高春

號熊谷藏人。

通近 號吉川次郎。

號多賀山出雲守。

泰通 山內上野守法名高山淨昇

泰近

號字野播磨守。

豐則天野出雲守 豐成 建立伽藍。號于聖院。薪之料迄買添深山。於今當家先 用無退轉者也。法名千聖院殿瑞翁昌慶居士。 隱中國有力之士也。因兹。於高野山。買取一境之地。 新左衛門尉大和守

號和智彈正忠。

一元豐天野

直通 次郎四郎上野守

備中一體前也偏後於諸所數十餘郡領之。法名勝翁良頁。 妻藝州毛利藏人女。途一紀之在京連。中國名人。

號吉川治部大輔。

豐通 次郎四 郎

女子藝州完戶妻隆家母也 有。嫡女隆通嫁。二女早世。 法名三溪良玄居士。 。壽齡微而 保世事短也。女子二人

女子多賀山伯書守妻

隆家安藝守元就智 元孝備前守

元附備前守

隆通童名嫣法士新左衛門尉多賀山伯書守

元通少輔四郎刑部少輔 州熊谷伊豆守信直之息女。法名電光元永大姉。廣通母豐通依無實子。嫁息女爲養子。妻死去之後。改之妻藝 五十七二,死。天文年中毛利陸與守元就屬幕下。 也。隆逋法名龜雲玄鶴居士。天正四年十月十五日行年 從是山內血脈斷絕爲他流云々。法名露休居士。一男也。

真契阿闍梨早世 **祐曉寺阿闍梨** 號武藏律師。

逝去之時出家。

-通業左衛門尉

通直同上

通澄左衛門尉左京進 歌人。法名常月。道隆正云。

—長海堅者

通氏五郎

高清內舍人助

**繼刑部三郎肥前守** 

月晦日山門合戰之時武功之譽有。通繼 安藝毛利見知着到有之。地毘莊總領。 女子有。行年二十五歲死。法名續宗昌繼。建武三年六 一人石見大家。

通忠 含兄通繼爲養子。

卷 第 百四 + 元

山內首藤系

通忠 法名通源昌深。通時雖爲二男。通繼依無實子爲養子。 刑部四郎下野守

房重比丘尼吉川經世媒嫁

女子熊谷太郎妻

熈通 上野介

法名月漢淨光妻。毛利備中守光房息女》

通任 備中上

熈

養子トナル。少輔一郎。

通則二郎 -通冬太郎號山上

女子熊谷太郎妻

通高 法名稻叟淨貞、永事年中。妻藝州七利備中守熙元女。 五郎兵衛尉

時通

上野守

女子吉川室

三百三十三

通宗 女子本郷又三郎妻 通義又二郎 五郎 三郎

女子滑與五郎妻

號涌喜但馬守。

忠通多賀村相傳之童名永壽丸

通時彌三郎產三郎刑部丞

**法名心翁淨仙。** 延慶元年生。貞杣五年七月七日行年四十二歲死

通廣又三郎 盛通神三郎

通弘 親清瀧口左馬允左衞門尉 住信濃國。號養和入道。

弘兼

行弘

義弘

親通帶刀右馬允下野權守民部丞實朝將軍比

上州住。蓑和太郎

一景清小太郎

忠光

郭通 帶刀刑部丞大藏大輔從五位上

通貞帶刀刑部丞

母右至了衛門大夫光忠女。

高通 母檢非違使公俊女。 出羽權守左衞門尉

母同。

通國帶刀左衛門尉 親能右衛門尉 母同。

公晨寺已講灌頂師 實位仁和寺律師

僧都。

圖

小三郎。 女嫁云々。 承久三年攝津國豐島庄拜領云々。

經通

文永二年二月十二日於京都死去。

良傳但馬律師 光俊五郎

文永四年三月廿七日於六波羅死。

經重太郎

經行孫三郎

重綱九郎號八谷 經長四郎

俊家左近將監

宗業二郎

時通縫殿助首藤三郎法名積密慈善

清俊四郎

宗直懸田小二郎

通綱縫殿助彌三郎法名正山空鹭庵主

通忠五郎法名慈觀滑口

通經田原八郎

曆應□年四月十一日死、七十四歲。法名妙善。

通貞九郎 號黑杭。

女子阿比女房

通資富名長壽丸首藤三郎彌三郎

行綱三郎四郎法名妙覺 時令興知山内家職。晝夜奉 夢窓室。居住圓通寺程殆三十八年、軒號寶持。當斯妙通庵主。闕東中國於所々領之。二十五歲剃髮、入 門提。庶子擬。因爲當家之中與。法名實待院數長快 從丹州始而下向備後國。領惠蘇郡地毘七郷。定家

通俊五郎法名淨覺 通明首藤六郎號竹內 女子出黑女房

有通

通連三郎左衛門尉 親俊又太郎 武通太郎

泰俊太郎

泰通

四郎 五郎

行通

-通直五郎

上知 俊連

通

益七郎

售 通早世

通繼 通 一村九郎 五郎

通重首藤左衛門尉 成 重六郎

一通**床**三郎左衞門尉

通

春四郎左衛門尉

通村次郎

通

俊業山內小太郎左衞門尉

承久亂好。為京方被誅。

俊 時

直

彌三郎法名道佛

成二郎出家號刑部左衞門

通元中山六郎童名持壽丸 門佐源朝雅射留。高名。 元久二年乙丑 閏七月廿六日。於山州松坂右衞

宗俊 左兵衞尉。

女子廣澤與三入道與佛妻 法名觀曳法念。聽屋三郎重保法名重賢

一通貞小灰郎

一信通俊明 質子

行大炊左衞門尉 通勝

通

三百三十

俊定 親通左衛門尉

左衛門尉

通雄

圓富寺阿闍梨 良俊寺阿闍梨 女子伊豆女房 信通通貞養子 女子二位家井三代將軍家女房 盛道之意門尉 新五郎早世

弟子平氏仕。源家成世。再出世。

更不

仕二君云

なっ

元年六月廿一日。行年八十九死,今年出家。法

大神宮神膳ニ備フ三 角 柏チトリテ笠ジルシニ用餘流蜂起之時。合戰無利而 勢州佐々良島退去。時名顧宗永悟。此人ノ時マデ紋一文字也。然而平氏すえる。

テ、合戦勝ケル故。柏子紋二用之。

正通 通時左衛門尉 三郎

六郎

泰通 左兵衞尉

通景小野寺筑前守

母三善氏女、建治三年四月廿三日家督相 檀

周通 幸德丸 元應二年七月六日家督相 | 三郎兵衞尉正照 元年十二月廿

續

三日

家

女子養子字千代松法名真空

俊 **区網須藤瀧口** 

女子三浦太田和義成妻

經俊刑部丞大夫伊勢守世賀守 保延三年誕生。平治亂之時依所勞不及發向。平清 平氏雖爲亡蟄(勢+)。隱遁 住山內。爲家權。

> 俊秀刑部房 通時六郎 治承四年字治橋台戰時高名。同同光明

山討死

忠通 山 内 主 計 助

太郎

一通遠左衛門尉 通綱

朝人左衙門尉

他人養之。

有俊寺部治部卿

某分

義通

通清藤左衛門尉爲嫡子 文永三年六月廿六日死

行年四十五歲。

是通首藤三郎

一宗資武者所

資高 那須太郎

宗隆那須與

系圖別ニアリ

八幡殿乳人。爲義十歲年從之。八幡太郎義家近臣。爲 義乳母。

資通

號守隱權守。瀧口。下野權守。白河院御時天仁之比之 人。後三年合戰之時。於十一二三年。隨義家有戰陣。

通清

號鎌田權守。北條四郎時政烏帽子親云々。住駿河國。

正清同次耶兵衞尉

州長田庄司誅之。 平治亂時。相具源義朝從。平治二年正月二日。於尾

女子

鎌倉大將家女房。花山院法印室

卷 第 百 四 +

九

山内 首 藤 系 圖

通義刑部丞

十二年云々。平治胤之時相具源義朝。十二月二 八日於四條河原討死畢。 宗任御征罸之時。幼少而屬義家幕下。已與州在身 家紋。武家長八幡太郎義家御室。資通依為姉。貞任 名。號山內首藤刑部丞俊通。白一文字黑一文字為 三郎等。然者今俊通始居住相摸山內。以其地爲家 以首藤居于第一。故當家之俗》云首藤刑部。首藤 鎌足公執天智天皇政。白鳳年中賜藤原姓。分六藤。

義寬號小野寺禪師

野寺。 住下野國。野州足利庄小野篁建立寺アリ。號小

通網禪師太郎

中務丞。爲兵衞佐殿味方。

通業左兵衞佐

道時四郎

秀通 號波多野左衞門尉。養子。丹波守、飛驒守。

三百二十七

圖

告

六十 九。於山口逝去。

下野守盛世法名統站

肥後守弘矩彌六郎後中務

此一本祖父智得御相 延德二年庚午十月萬吉日書留之畢 傳

肥後守弘矩筆 左衞門大夫隆春 彈正忠隆世

下野守與盛

# 山內首藤系圖

師 尹

左大臣。左大將。正二位。號小一條大臣。

濟時

大納言。正一位。左大將。號小一條大將。贈左大臣。

為任

師成

通任

三位

。伊豫守。寬德年中被射殺

權中納言。大藏卿。宗形先祖也。

三木。正二位。大貮。

師季

師通 正四位下。甲斐宁。 三位

通家

號伊豫三位

女の一題。關白道長之孫。權大納言長家子ナリトモ云っ 從五位下。上野介。下野守。母從三位懿子。近江守高雅 ル。長曆二年四月八日卒。 秀郷將軍五代之孫。相摸守公光子トナリテ武士トナ

資房號那須十郎 領等。仍初爲伊豫殿郎等、號守藤大夫。 洛之時。於美濃國席田郡司大和介守部資信為子。讓所 大夫。主馬首。父通家住國之間所生子也。得替之後。上

家定內含人

左衞門尉盛俊 久亂之時。依為京方被誅。

從五位上伊勢守盛親左近將監右衛門尉

左 兵衞尉盛政 兵衛尉盛信

大臣實朝薨時出家。號頓宮入道。

肥後守盛氏

從五位上肥後守盛時 左衞門尉盛村

從五位下豐後守盛義 長六年正月十九日卒。年六十五。

上三人母同。攝津守師茂女。賴朝乳母也。號因幡局。

左衞門尉時景

弘安六年四月出家。法名慈盛。同八年五月十四日卒。

卷 第 百 + 九

內 藤 系 圖

行時

愛得。法名佛心。息女願聖。內薩孫六耶妻。從此代。 小周防東方領主從弘中家爲智。讓內藤家本領。 孫六郎時信代。弘中權守無綱

法名白連

息女。字

七郎有盛 左衞門尉盛繼

一時信孫六郎

時澄小六郎

時清肥後次郎

藤時

盛信孫六

盛兼

彌六郎

遠江守盛世法名智陽

肥後守盛貞法名智得道號清曳 十一歲。永事十年戊午逝去於小周防。

美濃守盛貞法名有貞

三百二十五

三百二十四

妍子 號上東門院。二條院后

嬉子 巴上賴通同母。

僧覺祐 禪師。號山惡禪師。配流 備前國兒島

內供奉補寬 號伊 與內供奉

從五位上肥後 守盛

母光忠女。 六條右大臣顯房扶持參內。白川堀川鳥羽三代龍仁也。 無季。左。藤原盛重左。石見相摸信乃越後飛驒筑後守。依 口內舍人。 鳥羽院初被置三人撿非違使其內也。源滿國。右。平 康和二年任 左衞門尉。嘉永三年

### 大夫尉盛通

從五位下家通 武者所盛 家

帶刀長盛 筑後守實康 長 攝津守實茂從五位下 右 近藏 人重賴

> 左近 左京進盛友改忠能 衞 尉 康道

帶 刀長盛俊

大夫尉盛宗

從六位下飛驒守盛賢

左 左 衞門尉 衛門尉 盛成 瀧口右馬尤

盛綱

七郎盛影

阿闍梨重舜

從五 鳥羽院御宇。初賜內藤之氏。母同盛重。 位下筑前守盛遠

加賀介盛氏 散位盛定

四郎盛高

八郎盛賴 左衞門尉盛家 寬喜三年八月一日卒。年七十三。

居士。 十年筑前五箇山而不慮自害。年三十七。法名虎學良計於士學。頭數千三百七十。於武職村樂頭塚了。永 不慮自害。年三十七。法名虎岑良龍

### 廣門從五位下豐臣朝臣上野 介童 名二九郎

弘治二年生 國小倉。時年六十八。法名金福寺殿卓夢菴大居士。 一於勝山 元和 九年四月廿三三三日卒於豐

# 門從五位下豐臣朝臣主水正童名善吉郎

勢廢良鐵居士。 天正二年十月七日生於勝山。母齊藤 養子。正保三年七月十一日卒於江戶。年七十三。法名 重實妹。大友宗麟

# 信門主水童名松市耶

十五。法名直入院股 於肥後國八代而生。延寶六年五月七日卒于江戶。年七 一參禪超居士。

### -茂門 左大夫

幕下小姓組

### 利門右近

幕下書院番組。享保十年乙巳ノ比ノ人。

徒門主水

卷 第 百 四 + 九 內 E 系

### 內藤系圖

### 關白道長

將。寬仁三年三月廿一日出家。年五十四。萬壽四年 月廿七日叙從二位。長德元年四月廿七日補右近衞 永延二年正月廿九日任權中 二月四日寅刻薨。年六十二。號御堂關白。 法興院大臣聚家五男。母從四位上攝津守藤原中君女。 納言。年廿三。正曆二年 大 24

### - 左大臣賴

母土御門左大臣雅信女。延久四年正月廿九日出家。同 六年二月二日薨。年八十二。 通

# 內大臣左大將敎通

母與賴通問。承保二年九月廿九日薨。年七十七。

春宮大夫賴宗 中宮大夫能

中納 言長家

右少將賴高 右馬頭顯信 寬弘九年二月十

九日出家。

三百二十三

賴茂一

賴 房 衞太 門郎 尉左 **資氏**武藤 出 氏 通 九川出雲

能 村四出 歐黑

經平 尉左 經廣能登守

貞廣

郎能建登

是武彦四

付第三月 顯村號於 俊 諸岡原 六武郎藤 **城忠隈** 山村 討日死於 經家諸能 死 岡登原次 賴 賴村忠隈 討即 兼 死於 左小 衛次門即 能 於割出西 賴 賴 俊杰門 賴 坂本討死了 尉左 經 行

賴基 賴貞肥後權 賴村 郎肥 後 賴 定 於有 智權 山守

討死

宗平四 宗平四 岐嶋前討死 此男 人出 前前 資家村 賴安居 衞 衛門 景村吉田小次郎 資時 門吉 尉田 弘则 於 安郎 四左

武藤藏人大夫法名良喜

村。故號筑紫。 爲左近衞將監養子婿。先祖 一門。號武藤藏人大夫。居住於筑前國三笠郡筑 田村將軍之末裔 也 0成 於 紫少

> 尚 武 藤 刑 部 少輔 法 名 元喜

宇

尚 門門筑紫下野 郡。居城勝山。 肥前國 基肆郡養父郡筑前

夜須郡

之內半郡

合領於三

筑紫筑 後 干

爲於馬塲本清婿。以 響。因兹崇神畢 謀暑殺

害之。是故死後

向

子

孫作 於

下野守

137 武高經斷絕之 後。讓 得於 重 書 等 而 繼 少武惣領家畢

門上 清 後 区國為草 下 一野介 腹

野養子。

年衞

門下 秋月戰於夜須郡 野守 。兄弟三人同 時 討 好

三笠郡。筑後之內三原郡。三井牛郡代時。 祿四年於勝 不 領知之。其時九州五箇國者大友宗麟為 作於幕下。被引率於筑後之諸勢。打出于筑前 招村為陣所途 山 m 生。 戦。討 筑 前 國 取於星野文中書兩將。 早良郡 那 賀 分國。 與本 郡 延 能性門衛合九 追

貞法武藤但馬權守法名善幸

經稔左近將監法名善慶

於平等寺討死。

於筑前水城討死。

賴的號武藤次郎法名善秀

次郎教賴養子 於平等寺討死。

經邑源四郎 文明三年十二月廿三日討死於小城高岳。 於平等寺死。年十九歲。

尚法中務大輔法名一旭不處二自害ス

澄永權律師背振山號學顧房

資法四郎法名花山 小城城。少武政資御干高經賴隆一所三討死。

貞經 大宰少武法名妙惠

賴尚從五位上太宰少貳無筑後守

經員馬場肥前守

賴與产二郎 下野國奈須城討死

資幸肥前守法名深幸

按寬永系 真平至腹中子十二人作賴與子。

貞平於有智山討死

祥應禪僧討死

顯資越前標守同家永 賴高氣後又三郎同孫鶴丸

賴貞尾張權守同 資經左近將監同

資廣六郎 同

賴成新藏人 同

乙鶴丸後筑後小二郎肥前高田井討死 賴藤武藤二郎

春鶴九後筑後二郎於長者原討处藤古殿 中子後孫次即殿宮方貞賴下云々

腹

三百二十一

卷

於有知山腹切。 貞賴攝淳井少貳法名喜全 賴澄太安少成本富 賴尚 真 、大佛 太宰少貳入道法名妙惠 從五位上太宰少貳法名 長侍者府安養院 資貞兵庫頭 資治越後守號金屋

賴隆太郎 高經少武 於城討死。法名本紹。 於小城山討死。

万德 賴氏上總介 女子數多有之 於淵夜討。

元忠又三郎

-滿貞太宰少城

於秋月討死。

武資河內守法名用拙號武藤朝日 資法日武藤始之實名經顯下云々 資真左近將監後號和泉守入道播磨介法名崇浮

政資切腹 資親 女子松浦母

-嘉賴太宰少貳

教賴少武

資□秋月

經法



還宮。任大室少貳。始八武藤小次郎下號畢。 直跡。三千七百町拜領了。嘉祿元年二字佐八幡宮ノ依 拜領了。 錦戸太郎ヲ討テ。頸ヲ取テ見參ニ入時。依彼忠大泉庄 爲召人間。景時依被領之。壻二取テ。與州合戰之時。依 八祖賴氏之忠蒙御苑。御體御馬ヲ給テ被召具了。依是 而又建久二年被宛賜太宰府守護岩門少卿種

右衞門尉。關東奉公。此次有數多資賴之二男。系圖在

左衞門尉。大泉。在子孫系圖奥。武藏國居住。 刑部丞後右衞門尉。此人在奥。

號前少貳。豐前守。法名覺惠

號大宰少貳。法名淨惠。

景資豐前守 。其後城殿一所二。於岩門城腹切。

盛資豐前次即

景資傳」弘安蒙古出來時。蒙古大將於百道原射留ラ

盛氏對馬豐前前司法名淨意 於鎌倉御隱。法名崇恕。 大宰少貳無筑後守

經氏豐前守

新左衛門

氏資對馬左近將監 **尚經平井豐前前司** 經長平井豐前

一經勝又二郎 賴資對馬次即息孫次即 長者原討死。

- 資時備中權守 肥後御船居住 久保原討死。

經藤

親資產來耶

經久藤六早世

**資俊對馬與次** 

大保原討死。

勝舍弟。長者原酎死。

關白。太政大臣。號東三條大臣。法興院。

道長

攝政。關白。太政大臣。號法成寺殿。

正二位。御子左大納言。

嵯峨大納言。

俊忠 權中納言

0

俊成

皇太后宮大夫。釋阿。

定家

長賴 中納言。明靜。

賴氏 左中將軍。尾張守。號武藤中帳。 武藤。若狹武藏國戶政御被傳知行。仍居住于當國。

卷

第 百

四 + 九

武 藤 系 圖

依致奉公于源義親。承和年中被計墨

新中納 言 知盛卿舅。永久二年任太宰少貮畢。

知盛卿北方。武藏守平知章母。

國府御勢調之時。自八幡殿給心寄懸文ノ旗手指テ聽藏國居住之。墓所師圖鄉三有之。而源賴明朝臣於武藏廣元後ョり。平家之比者。平知盛爲國司大代思官。武廣元後ョり。平家之比者。平知盛爲國司大代思官。武關東政所執事。法名覺知。爲關東政所執事。大膳大夫 參。仍召仕了。爲弓之上手之間。參陣所的`是御 號大藏大夫

賴忠號武藤太郎 爲大力。依好惡事。源賴朝御代之始。被仰付舍弟 門太郎之名不付也。「賴賢號監物太郎不知子 門太郎之呂不す也。「賈隆也是」, 「就死人神。而聞此計了。依之彼賴忠向子孫成敵問。 號死人神。而聞此

孫東鑑

始也。

**資賴號筑後守法名覽佛** 朝朝臣將軍內裏御參之時,懸御調度之。始八平知器卿窮弓箭之奧儀問。依仰下。建久年中鎌倉右大將家源賴 公。一谷之合戰之時。梶原卜爲同意。始尹御方參。

三百十七

卷

武

續 群 書 類從 卷第 百 四 + 九

系圖部四十四

大織冠鎌足公 春日大明神廿一世孫。

。內大臣。

武藤系圖少貳

淡海公不比等

右大臣。

·房前

宰相。

中納言。北家始。

有大臣。

一冬嗣

基經

大納言 右大將。

摄政。太政大臣。**思仁公**。

關白太政大臣。昭宣公

關白太政大臣,貞信公。

兼家

師輔

號九條右大臣。

閑院左大臣。

三百十六

也。改名號副賴。法名雲山也。改名號副賴。法名雲山也。改名號副賴。法名雲山

### 日綱初光賴

正十年五月死去。四十八。法名休安。正十年五月死去。四十八。法名休安。在近。牛丸主膳。渡邊四郎兵衞等三人討死。後滅亡,天市通,公方爲御味方與信長合戰。败夕年也。家老三木同六年三至二月十六日從五位下。左衞門佐。飛驛國司。天正三年二月十六日從五位下。左衞門佐。飛驛國司。日稱

## 親綱同國司左京大夫

下、侍從。同七日於撫州爲信長生害。正四年十二月八日元服。天正十四年十月二日正五位正四年十二月八日元服。天正十四年十月二日正五位元總三年四月七日於五位下。改宣綱、于時十一歲。天

卷

圖

卷

第

百

師 平

宮內 卿

賴 基 從三位

賴時 家綱 **警議** 初 尹 綱 飛 同 驒 國 國 從

位

師言 宰 相 從 位

永

十八年七月二十八日生

任應 永二 驒 一十四年 國司。 三月二十 六 H 叙從三位。

一飛 驒 國 左 ф 將

古川 元 記 左中 ニアリ 將。號小島。又向殿共云。寬正之比蜷川

昌家姉小路參議從三 位

從 位 權 中 納 言

心。常氣也線院殿時歌人也永正元年四月二十三日飛 飛州 = テ売 法 名 常二宗子

權大僧都別當

子祐 ハ 持言ノニー字朱巻」「忠イ」 息 h 無 福寺別當次第 = 有 此 系誤

乎。

多議 正三 位

永正十年五月二 + 五 日 於 同 所 薨 四十九。法名常濟。

女子濟子宮內卿內 侍

勝言 飛驒國

司

E

四

位

F

左

中

將

熈綱 同 司 左 衞 門 權 佐

去年

Ŀ

一階之節

**時熈夜打入被害。** 月十 H 任 從 五 位下。

同 八年

七 月

五 H

時秀 正 by 位下

時 熈 正四年心位下

宗熈 童 名干夜叉 丸

號向 司。 小島殿。永正十六年十月十六日 從五 位下。飛 驒 图

良 九月五日正五位下。同九日左少将。歲。同二十三日任左兵衞佐。同日聽 天文七年四月十三二七日 賴 非念議飛驒 國 任 從 五位 下。 昇殿。同 麵 國司 十五 三年

冷泉系圖

為將手

斷絕

天正九五七叙爵。元服同日。

之間追而點能筆可令清書者也爲秘本之條深納函底不 右一冊者家本申請日限契二日途書功惡重字體不分明

冤他見而已

〔原本闕〕

家時正三位大納言 飛驒國司系圖 信時正三三乙位左馬頭 藤原氏 紋藤 [飛田國司姉小路系圖~]

濟氏

為勝

為純左中將從三位參木

飛驒國司系圖

卷第百四十八

三百十三

應猷理覺院 尊俊東林院

1=

孝我大勝院

女子

將軍家女房。

明融高雲軒

實政權僧正權別當松林院

為益權中納言民部卿正二位右衞門督

元服。十三歲。早世 元龜元八廿三薨。法名 覺

忍賀

隆昌 女子 爲仙從五下 金忍東坊 出家。

女子為十 中納言言經室。 陽光院局。

元服十四歲。

為賢 爲治

母同為賴 為顯

為滿權大納言

法名支覺。松龍院。元和五二十四卒。

三百十二

女子 將軍久明親王妾。久良親王母。權大納言局

為邦中將正四下民部卿

女子

爲爲明卿子。遁世。吾鞠宗匠 民部卿彈正大弼權大納言正二位

五十七歲。大震又支。 爲邦子也、實爲卿軍己朝臣子也。應永廿四正廿五薨。

為棟

實父爲邦。〔應永七四二 十五薨大雲又玄イン

為員侍從

出家。法名良秀。

女子

女子

女子女子

為之從四下左中將 贈大納言。從三位。永享二閏正十五卒。眞岩心空。

權大納言正二位民部 卿 正二位

明應五十一廿卒。七十三歲。贈 位。 法名仙空。來迎

卷

第 百

四十八

御

子

左 系 圖

> 女子 兼良公室。妙花寺關白教房公母。

Щ

隆光權僧正安居院

算基權僧正理覺院鳳栖院

院。道號月海。

贈太政大臣猶子。

將軍家女房。

女子 為廣權大納言正二位右衛門督 卒。永正四先出家。號天岩。大永六七廿三卒。 贈一位。法名宗清。七十六歲、後來迎院、於能登國

為和大納言正二位右至了衛門督民部卿

元服十四歲。天文十七二一出家。同十八七十薨

三百十一



**(=** 為守侍從正五下 為相 出家。法名曉月。 母同爲相。 「十七七」於關東薨。六十二「五七歲。道號玄國。法名昌久 號鎌倉。又藤谷。又高倉。哥鞠宗匠家督。嘉曆三戊辰七 母安嘉門院。右衛門佐。阿佛號 女子宣子 顯後法印權大僧都福恩圖心院 空惠法印權大僧都 關白道平公母。 權中納言從二位左衛門督 為俊 哥鞠。 四條。 慶融法 良瑜法印 **寅瑜法眼** 隆俊法眼 憲家權少僧都 覺源權少僧都 承遍法印權大僧都 左大臣道良公室。 實父法眼賴全。 實父權少僧都無遍。 實父信承法印。 已上三人猶子。 眼

為秀權中納言正三位 毌

為成左兵衛督從三位

女子

-源承法眼

女相亲

教兼

教導

應安五六十一薨。道號松峯。法名秀宅。

三百十

為遠頭權大納言從二位

母為內大臣實夏公猶子。

父爲定卿。依請益入道太相公賢公也。晉鞠宗匠,永 德元八廿七卒。法名釋妙。

爲有左中將正四下 為衡左中將 哥鞠。 母權中納言基隆女。

學家與福寺別當西南院 哥鞠。早世。

- 照海光明院 際週。

良壽僧正 **瓦聖資。猪隈。** 

隆寬

卷

第百 四 十八

御 子 左 系圖 為教、京極頭左衞門督從二位 女子八人

道。冷泉家同心。

弘安二五廿四薨。五十四。先出家、法名明心。哥鞠

母同為氏。

為兼頭權大納言正二位

母三善雅衡女。

撰者正和二十七出家。靜覺 號京極。又號入江。又號毗沙門堂。大納言。玉葉集

女子從三位為子 藤大納言。

一 猶子。實父實明卿。後復本流。改公蔭于孫。 閑院內

為仲 **猶子。實父爲顯。吾韓。** 

為顯侍從從五上

母。明覺。哥鞠。弘安二五廿四卒。五十四。不審書寫讀也 哥道。冷泉家同心。 爲仲左少年之將從五下

哥鞠。

三百九

母

哥翰。建武二十二於關東戰場卒。

為重 權中納言從二位

爲胤左少將 至德二二十五爲夜討被害。六十一。

哥鞠。遁世。

爲右右是心中將 哥鞠

女子贈從三位為子

後二條院女房權大納言局。又後醍醐院女房,中務 卿尊良親王并尊澄法親王母。

權大納言公宗母。昭訓門院春日局

女子

室町院女房大納言。

爲親右中將從三三三位侍從

母雅有卿女

為定民部卿頭權大納言正二位

母同上。 哥鞠宗匠。父早世之間爲祖父子相續。文和四八十

良聖山法師僧正 七出家。釋空。六十三。延文五二八三十二一薨。六十八。

猪熊。

女子 二條關白女房。大納言局。

女子

公季公室。

女子

雅長室。

爲貫參議左少將正五下 哥鞠 早世。

定世左少將

十日。依後光嚴院編旨撰進新千載集。法縣。同 撰此集。正中二年十二十八奏覽之。延元元年六月 之間。同年正中元十一月一日直蒙綸言旨之。相 命。民部卿隱藤卿撰續後拾遺集。而不終篇忽薨 為定卿撰集事。元亨三七二八三人多奉後醍醐天皇 哥鞠。早世。 去編 續

-為言左馬頭 哥輔。

解官。 哥鞠。為雄爲子。後為無卿爲子。依彼卿事坐事

俊言內藏頭三木正三二二一位

哥翰。

## 為基內藏頭正四下

法名玄哲。遁世。父同時坐事解官。晉翰。

大納言實尹卿室。內大臣公直公母。

定為翻法印

懷為山法印本源—

女子

女子

實聰僧正西南院與福寺別當

延政門院女屋。新大納言。

爲嗣。參議。代々集作者。

卷

第百四十八

御子

左系 圖

為道左中將正四下

為藤民部卿權中納言正二位 哥鞠。早世公臣 通一。永仁七五五卒一十九八五十 母賀茂神主氏久女。

母同爲道。哥鞠。

爲明民部卿權中納言正 院被成綸旨撰新拾遺集 但撰定之最中薨。然而薨。七十歲。貞治之月日依氏(武七)命。[又後光嚴]等論宗匠。為郑笃季 實父。貞治三甲 辰十廿七

三位

後日撰終篇云々」

為忠權中納言正二位

後圓融院御字撰新拾遺集。但始爲遠奉勅。不終 篇薨去之間相續撰之。 安六十二十八克、六十五。哥鞠宗匠。

爲躬左少將正五下 為宗正四下左中將 母住吉神主國助女。 父不孝出家。 母菅原公氏女。

早世。

為冬左中將正四下

八條院權中納言。 母同。

母同。 八條院按察。後嫁大納言宗家廟。无子。

御之後參八條院。

八條院中納言坊門局養為子。始參建春門院。中納言崩

前齋院大納言。齋院御沒後爲尼。

母同。

承明門院中納言。

此連枝以 而 連枝以京極黃門自筆記注之。流布系圖雖有異同 可信此說也。 人皆宮仕。愁聽禁色。

十四六十五。於關東云々。 廿七奏覽之。弘安八八廿出家。覺阿。六十四。同九九 冶二七廿二。依龜山院院宣撰進續拾遺集。弘安元十

光嚴院被成綸旨、撰新拾遺集。但撰定之最中薨

爲氏頭侍從中納言正二位 然而後日撰終篇 云 40

流左子仰

母字都宮賴桐女。

覽之。于時前大納言。號二條。哥鞠宗匠。 十卅。依後宇多院院宣撰進續干載集。同三年四十九奏 元元三七年十二十九奏覽之。于時權大納言。文保二年 正安三年十一廿三。依後宇多院院宣撰進新後撰集。嘉

頭 以大納言 Œ 二位

釋。建武(唇鹽)五八五入城 八十九。建長二年誕生。 晉翰宗匠。 嘉曆 四八廿五出家。 母教定卿女

明

爲雄頭三木從二位出家

依勅定奏覽之。 集。于時中納言民部卿。而不終篇薨。仍後日爲遠卿

元亨二年七月二日。依後醍醐天皇綸旨撰續後拾遺

為實三木正三位

號五條。哥翰

為嗣 侍從三木

哥鞠

為孝



祭

第

百 74

為基

定家後定家 光

奏序并奉目六等。天福二五、依仰內 後堀川院綸旨。羅於殿上四之。又撰新勅撰集。同年十二 經等也。上皇御合點有序。眞名。假名。貞永元六十三奉 **赒有家。左任七丁近中將定家。前上總介家隆。左少將雅** 八十三。元久二年三廿六。依後鳥羽院勅定撰進新古今 ~。撰者五人之隨 元十十一出家。法名明靜。道號以清。仁治二八十薨。 花光寺。號京極。又一條。又二條。又冷泉。又高倉。自 同成家。 二十 一也。 所謂三木右衞門督通具。大藏 々奏覽

家民部卿頭權大納言正二位

覺。 五 七廿五依仰本島别業之時直赤綸言 撰進續後 所謂前內大臣基前。內大臣家侍從。藤行家人道。右 院勅言。撰進續古今和歌集。但弘長二—被加撰者。 建長三十二廿七奏覽之。正嘉三三十六直奉後嵯峨 爲太相國公經公子。康元元二二三十九出家。法名融 母內大臣實宗公女。 発に臣へ」 十九。「不五」建治元五一薨。七十八歲。實治 光俊等也。文永二十二廿六奏覽之。 撰和歌

清家侍從從五下 季能卿女

> 光家侍從從五下 質勸律師

覺源法印權之大僧都 母同清家。

定圓阿闍梨 母同上。

女子後堀川院民部卿興侍

女子

公相隔之公妾。實顯母。後嫁雅平卿。親平母。

女子

定長中務少輔從五下 右少將博輔室。博氏母。

若狹守從五下

養子。實父阿闍梨俊海出家。法名寂連。

爲內大臣實宗公子。

隆禪





## 系圖部四十三

母伊豫守藤敦家女。保元三年十月、卒。六十八。

昌雲僧權僧

正

光能三木右兵衛督

御子左系圖

長家權大納言正二二二位中宮大夫

大宮又三條。〔本朝謌仙正統大祖。御子左一流祖人 盛明親王女。同賴宗公。康平七年十一月九日薨。六十。號 法成寺關白道長公六男。冷泉家元祖。號御子左 母四品

忠家大納言正二位

年十月一日薨。五十九。 第二章 第二年九月十日出家。同五母近江守源高雅女 響。 寬治四年九月十日出家。同五

俊忠」頭五藏權中納言從三位

二條。 母伊與權守敦家女。保安四年七月九日薨。五十三。號

忠成治部少輔

門细炊大

知光

光俊 建長元年八月十五日出家。法名靜空。

光冬

光成

從三位

光氏左少粉從四位下

光保

光隆

忠定刑部大輔從五位上

光教

母同忠成。

御 子 左 系 8

卷

第

百

四

+ 八

三百

智恩寺并智恩院兼住。妙心院開山

秀譽上人 智恩院法譽上人弟子。

益光 · 東五藏三事頭撿別當左衞門督太宰權師權

母家女房 で早世。三十六歳。献 大當曾和歌。文正。

資敦侍從從五下 横死。十六歲。

季光策五藏文章博士左少弁

母贈大納 言管爲清女。早世。

永正十五年五月五日薨。四十四歲。 | 中納|| 正三位

光任別當權僧正東室 11 同益光。碩學無雙人云々。俊圓弟子。

圓法隆寺別當大僧正東北院

資陰侍從右兵衞佐從五上 同光康。早世。十六歲。

同季光。

光康策頭 左衛門佐侍從參議

母從三位鴨信酤女。

光宣左衙門佐侍從

母同。權大納言晴光卿室。元神祇權大副卜部兼滿室

晴光年頭侍從多 議左大弁權大納

三十八歲。法名昭岡。號春光院 尾 張守 源尚順女。天文二十四年九月十八日薨

光實法眼

Ш 慈承横川長東法印大僧都 母同。西南院松林院銀住。圓深弟子。 母從一位公銀女。尊勝院光什弟子。養子。

母同晴光。遊佐河內守藤原長教妻。

母大納言藤原永家女。實者權大納言正二位藤國光 子。

母春日局 弁五藏侍從右中弁正五下 天文二十年九月九日於信濃國橫死。十

孝譽法眼東林院 六歲。

卷

第 百

四

+ 七

H 野

流 系 圖

母伊勢守平貞忠女。

日養本滿寺

母權中納言冬光女。

豐光門督權中納言正二位 應永三十年四月二十日出家。四十六歲、祐通。依勝定

准國母。從二位 院殿御出家也。贈內大臣。號乘林院。 准三后康子。北山院太政大臣義滿公

女子 從一位榮子。贈太政大臣 室。後小松院准母。 義持公室。贈左大臣

一義量公

女子

典侍豐子。

**資任、策五藏三事頭左權佐左衞** 十二月十五日薨。六十六歲。號蓮光院。新續古今作者。 應仁元年九月、、出家。西譽。五十一歲。文明十四年 門佐侍從參議右

駹

俊祐權大僧都

左 大

弁

政光 上改重政 一藏三事侍從左佐左兵佐右少弁正 Ŧi.

永享六年六月 出家。贈內大臣。正二位 號妙心

Ш 增圓 權僧正橫川長吏尊勝院

光渟別當僧正 母同。西南院重覺弟子。 從三位苗子。早世。三十一歲。重慶僧正弟子。

永俊

母同。首座。聯輝町 落墮。號廣福院

公母。號妙善院。新蒐玖波集作者。 母同。從一位富子。贈太政大臣義政公室。義熙

贈從一位。號妙音院。贈太政大臣義視公室。義 心公母。

永繕藏主

女子 贈太政大臣義澄公室。號安養院。

女子聖貞瑞華院

母從

日卒。 文明三年 出家。十六歲。永正九年十月二十四

澄光

ili 女子實慈院

早世。尊勝院增圓僧正弟子。 **資**弁頭侍從參議右大弁權 中納言

明 。號喜見院。 應四年九月七日薨。二十七歲。法名邦車

道號天

西南院光淳弟子。

內光正三位本高光 女子 贈太政大臣義熙公室 。出家。號

祥

雲院

光度五藏三事頭院執權左權佐參議

號唯稱院。爲日野家督。實贈內大臣重政男 二位苗子。文明八年六月十五

日薨。

四十八歲。

資基 弁左兵衛權佐右少弁從四下

**尊慶**法眼

深別當僧正

盛光、东五藏弁院釻權文章博士侍從參議左

賢性 文安六年二月二十日出家。同年薨。 一長者大僧正觀心院

准三后從二位資子。國母。光範門院稱光院母后。後 園院養母。

資宗治部卿侍從權大納言正二位

女子 寬正六年七月十四日薨。

知光侍從從五上

早世。

光右大弁大納言從一位左權佐 門 督參議

持光策使侍從右衛門 大臣 永二十年正月十六日薨。四十四歲。 ·號廣壽院。 權佐正五下 法名龜年。贈左

違武命出家。

卷 第 A 四 +

七

H 野

流 系

門佐正五下

早世。 **表**資權佐權中納言參議左大弁正三位 策五藏三事頭院執權撿別當左衞 永享六年六月九日横死。三十八歲。贈大納言。號哲

門督右

澄安仙巖和尚

光院。

俊圓州當法務大僧正法隆寺則當 南禪寺住持。相國寺住持。萬松軒。

正光覺四南院

重覺別當僧正

Ш 隆 重 慶法務僧正探題 實別當僧正元光實東室 院生寺座主横川長東日野

僧正弟子。

重尋別當僧正東門院

從一位。贈太政大臣義教公室

。號親智院。

等母。號勝智院。 位重子。贈太政大臣義教 公室~義勝

公義政公

系

大納言按察使從一位院執權

家女房 千 一日薨 之四十三歲。號眞淨院。號烏丸一位。 献大嘗會和歌。m。新後拾作者、明應 元年

· 菱議左大弁准大臣從一位 策五藏三事頭院執權撿別當左右衞門督 議左大弁准大臣從一位

康爲家督 五年五月一日薨。七十三歲。號快樂院號東洞院。 (當會和歌 \*\*意新後拾新續古等作者 應永十三年七月十一日出家。性光。同三 閣舍兄資

就大賞會和歌·音·應永三十二年十二月四有光大納言參議大弁從一位院執權 時一時,就是一個院執權 出家。三十九歲。補光。嘉吉三年九月二十七日 依謀反被誅。 H

**資親策五藏三事頭** 左權佐侍從參議左大

女子 嘉吉三年九月二十八日依父事被誅。

女子 稱光院權大納言典侍。

後花園院新典侍。

業光侍從從五下

列公宴。新苑玖波作者。宋順法師是也 號雲芳軒。後土 嘉吉三年三月三日依祖父謀反出家。法 御門院御字。依連歌堪能敕 名 宋 绝

秀光大弁權大納言從三位本量光改家秀 閣舍兄有光爲家督。依父公命也。永旱四年六月 一日薨三十二歲。贈內大臣。號永孝院。

女子

典侍教子。

後花園院大納言與侍數子。改鄉子。為兼卿子。眞乘 寺宮御母儀

資國 左大弁准大臣正三位

就 同三十五年三月二十五日薨。六十四歲。贈左大母同資教公。應永十二年七月十三日出家。法名恒

光助一長者法務大僧正三實院

母同資康。

光賀日野別當僧正尊勝院

母同資教公。從一位業子。太政大臣源義滿公室。號

十二日薨。八十歲。情寂。 幡守平詮定女。 **從一位本藤廣** 五藏弁頭參議左大弁太宰權帥權大納言 新續古作者。 文明元年十 一月

廣光 五藏弁頭參議左大弁大宰權帥權大納

ılı 阿波守源滿直女。 。忍寂 永正元年六月十五日薨。六十

光什顯密橫川長東法 Fil: 公範僧正弟子。從天台座主尊隱准后灌頂唯授一人 同 天文二年六月十三日入滅。 務大僧正法性寺座主尊 尊慶弟 子。顯者。

光意大僧正安祥寺

子云々。

晃圓別當大僧正東北院 14 中納言銀有女。天文十二年九月二十日 入滅。隆海僧正弟子 於能州石

資料 正三位元資雄 天文十七年六月十日人滅。任団僧正弟子。

管原章長卿 腐 光卿女。弘仁元年十月二十四日薨。三十八歲。實 一男。

> 母同 光 意。理廣首 住能州。

權中納言管原章長室。長雅井藤原資將 卿

房光 策五藏三事右 權佐右中弁從四

元弘三年五月十日。

於江州馬場父卿出家時出家。

明

賢大僧正松崎無量壽院

氏光策春宮大進左衞門佐正五下 中先代際謀時。依公宗卿命書院宣。仍元弘三年八月二

日被誅了。

時光質至議三事弁頭右權佐侍從檢別當左右衛時加敷奏本榮光

一載 已下作者。貞治六年九月十九日薨 四十歲

典侍從一 一位。 位宜子。歌人。永德二年六月十四日卒。號尚

典侍名子。權大納言公宗室。竹向是也。右大臣實後

母。

載作者也。竹向日記記者也。

卷 第 百 四 + 七 B 野 流 系 圖

二百九十五

圖

資家策弁 位頭 き議 左 大弁按 察使 大 納

三年三月二 十四日出家。法名法寂

吉元年七月七日出 改策 長五 淳藏 頭 左 中弁正四 F

忠光當右衞門督權大納言從一位院執權 大當會和歌 永和。新後拾新續古今等作者。 别 號 和

盘 廣義門院。右京大夫局。新後拾作者。賢俊弟子 法務大僧正一 長者三實院

位。

**常右衞門督權大納言正二位** 第五藏三事頭參議左大弁文章 博 士檢別

母正三位祝部成國女、 薨。法名情寂 新後拾作者。應永三十六年

光統五藏三事頭左權佐參 議左 大 弁 權 大

同 資廣。嘉吉三年三月十二日薨。五十 位實資卿二男。 歲。

> 資綱 量 母贈左大臣資國 光 八十三歲。 左衛門督城 當策 有五 衛門三 質國女。 權中納言從三位本尚光 文稿元生 納執 言從 位元谷 閭 六月二十七日 重檢

十三歲

111 源 法 印大 僧 都四塔院主右泉院

僧正。

大掌

曾和歌

永正七年八月十八日薨

六

資定 **一位五藏弁頭** 卿 權大納言按

察

伸

從

右衞門督權大納言正二位策五藏弁頭太宰權帥參議 光五 大藏卿光維女。實資將卿男。 藏弁左中弁本將 光 五大弁檢別當

資際

光助大僧都法印三實院 新續古等作者。

同。應永十六年六月五日

薨

29

+

四

歲

1 康

新

俊

定忠權僧正三實院

賢俊法務大僧正醒 品酮座主

質範日野別當尊勝院 人。風雅巳下作者。苑玖波作者。賢助弟子。

後撰玉葉等作者。 伏見院中納 言典侍。權 言家雅室。冬雅卿母。新

後伏見院民部卿典侍。大中納言典侍 大納言師賢室。歌人。續千以下作者。俊光母是也 風風 雅 作者。

母法印質耀女。早世。風雅作者 **策五藏三事頭左權佐文章博士** 

教光策五藏弁頭左少弁權中納言從二位

永和四年七月二十日薨。五十四 歲

俊策太宰權帥右兵衞 督權大納 言

一永五年二月二日薨。實房光朝臣男。

卷 第

百 四

+ -6

B

野

流

系 

> 文安五年五月五日薨。贈從 **产正二位改俊宗 产頭左衞門佐權左中弁權大納言**

位

典侍。從三位俊子。

**查世** 弁頭右大弁權大納言從 位

賢譽權僧正觀心院 十二日薨。七十三歲。

長享元年七月二十一

日出家。延德二年

六月二

左兵衛 層政知 卿室

綠光本種 中弁權大 納 言 從 位

大永四年八月二十四 光右 日 薨。八十四歲。新苑玖波

五下

保光策五 卿權大納言從一位

按察使

應永二年六月六日出家。法名寅寂

祭

母教良卿女。 正左 五門佐 右 衛 FF 權 佐

仲 光策右衛 光策少納言從四下 權中納言 門 平仲銀女。早世。 佐正五下

光惠大僧正 名 等 五 藏 三 事 弁 頭 檢 別 當 右 衞 門 督 右 兵 衞 督 使 治 部 卿 正 二 位 院 執 權 。 同。心性院。經惠僧 日野別當西塔院主 正 弟子。

集作者。 事。法名常寂改理寂。建武五年五月二日薨。五十二歲。 一位公寬女。献大嘗會和歌。而愛續千載以下代 元弘三年五月十日 於江州 馬場出 家。依天下

查明 策五藏弁使三事頭左衞門督右兵衞督權中納 等五藏弁使三事頭左衞門督右兵衞督權中納 母同。 元弘二年五月三十日於配處被誅。 元亨四年十二月二日。依天下 事配流佐渡國。

朝 光 策五藏三事弁左 權佐 右中弁

邦光 **道名阿新丸** 南山

於南朝任權中納

慈俊僧正橫川長吏日野別當祇園別當 候南山。

永德元年五月五日入滅。六十二歲。慈能

僧正弟子。

光海太元別當大僧都改道俊 安祥寺光譽僧正弟子。

Ш 光圓權少僧都日野別當 毌 同資冬尊勝院朝圓法印弟子。

(用)別當左衞門督按察使宮內卿權大納言位位 文和元年七月二十七日薨。五十七歲。法名道\*山院三位局、歌人。蒐玖波集作者。續千以下作 正言

ılı 雅光木 俊承法印大僧都檀那院

工頭從三位宮內卿

一百九十二

母同宗善。源重保卿室。重通并藤原實彦母。

母同秀貴。實慈院。天文九年六月三日本。七歲。

母同貞昭、新大納言典侍保子。關白 《七年五月一日卒。二十九歲。 泉冬公室 早世。永

良義隆卿室。後綱川右京大夫室 母同宗善。理廣。防州廣得院,防州大內贈正 一位多々

母同國光。桂玉。早世。天文十六年八月十四日本。十一

文定 築工藏使弁左權佐東宮學士右中弁從三位 母忠綱朝臣女。出家。號西宮三位

家俊策職攝津守正 五下

育宣 · 策五藏弁頭參議左大弁文章博士權 母同。献大掌會和歌。正仁部記記者。歌人。正應五年四 中納 言

卷第 百 四十 七 H 野 統 系 圖

E

資氣策藏東宮學士少納言

月七日薨。六十八歲。法名空寂。號後民部卿。

出家。專寂。住日野。

言光右兵衞正 早世。

理大夫權大納言按察使大宰權帥正二位一理大夫權大納言按察使大宰權員部鄉治部鄉修 母賀茂神主能繼女。後縣晚晚歌人。献大賞 嘉曆元年三月三日爲勅使下向關東、同年五月十一日 院執權四位弁官時加數奏 曾和歌

慶文作。延

於彼界薨。六十七歲。體寂號鎌倉大納言。

光雄讃岐守從五下 親宣權少僧都

淨實法印權大僧都 花山院淨雅僧正弟子。

Ш 尊勝院賴源法印弟子。 法印權大僧都日野別當

女子 權大納言師薩卿室。歌人。新後撰已下作者。

嚻

卷

第

大納言典侍。從三位。具子。生皇子皇女。弘治三年 - 一月三十日出家。依天皇御事也。七十一歲。實象 季級女。

中目級秀公。銀琇律師妻。早世。永正十二年五月二 十日卒。二十一歲。姓名。

母同。早世。法名宗玉。

國光新言正二位四位弁官時加敷奏 二日薨。四十二歲。道號安心。法名尊寂。 贈儀同三司政顯公第四女。永祿十一年十一月十

### 兼保 從五位下

權大納言永家女、

55 光俊法眼直叙修南院

僧正弟子。 母同。天文十九年十月二十九日入波。二十三歲。光尊

# 母同。早世。天文二年十一月六日卒。三章。

貞昭標律師松林院 母法印源承女。早世。天文二年四月廿八日卒。

年八月十六日入滅。十八歲。貞雅州子。 母若狹守源陸益女。十六歲時遂維摩會竪載。天文十九

圓清東北院

母同宗善、天文十六年八月六日卒。五歲。見圓僧

正弟

Щ 澄勝法印權大僧都白山總長東白光院 侍從。正五位上長光是也。權大納言藤原、、卿養子。 弘治四年二月十四日。於山門東谷正覺房出家。十八歲。

兼深法隆寺別當東北院

**新繼僧正弟子。** 

ш 玄仲尊膀院

養子。大武多々良義隆卿室。周防介義尊母。 母橋以緒女。

十四歲。

弘治三年九月十一日出家。依天皇尉也。法名貞譽。三

母同國光。權大納言典侍。從三位國子。通賢寺宮母儀。

兼顯光三本頭左權佐多議右大弁權中納言

室。號實聚院。 母從四下藤之親女。早世。四位。辨官。加敷奏。文明 一年五月十四日薨。三十一歲。法名慧寂。道號昭

光慶別當僧正大安寺別當修南院

ш 光憲僧正弟子。

一層承

母同。安居院。早世。

七十二歲。明子弟子。 道號法雲。慧聖院。天文二年正月十日入滅。

三日卒。六十五歲。法名昌譽。 母同。大納言典侍、從三位。守子。享祿二年十月十

母同 四年六月十一日卒。五十一歲。道號天站法名真慶。 。贈內大臣守光公室。內大臣無秀公母。永正十

守光五藏使弁頭侍從右衞門佐參議右大弁右權

第 百 四 + t H 野一 流系圖

盤

六歲。贈內大臣。法名滿寂 母權中納言基有卿女。大永六年四月 。道號廓室、號是稱院。 一日薨。五

兼繼西大寺別當法務別當大僧正

圓僧正弟子。實廣光卿二男。 并東北院。天文二十二年九月六日入滅。八十歲。兼 母同。一乘院大乘院兩門數代師範。碩學人也。東院

兼親權少僧都松林院 無雅 僧正弟子。

宏助權僧正直叙法眼理證院

光譽僧正弟子。

東秀五藏弁頭參議右大弁侍從大納言兵部

十年八月五日薨。六十二歲。道號樂浦。 日出家。依天皇御事也。法名鈞寂。五十二歲。永祿 母贈內大臣綱光公女。時加敷奏。弘治三年九月五

貞雅權少僧都

光算僧正修南院 母從一位公綱卿女 松林院養子級親弟子。

4 光、祐大僧都法印理證院 母法印光原女。光慶僧正弟子。

早世。宏助僧正弟子。

卷 第

典侍兼子。

道號光庵。慧聖院開山。

定光策弁左少弁頭 千世 權中納言參

東北條五藏三事頭院執權檢別當右兵衞督右權光 觀寂 道號道齋。為日野家督。献大甞官和歌。無釋湖方母家女房。文安三年四月十二日薨。四十六歲。法名

貞兼別當僧正松林院 號日野中納言。號樂音院。

碩學無雙人。世稱慈恩大師現云々。光雅僧正弟子。

兼曉別當僧正 良濟大僧都法印直叙法眼 東院。修南院兼住。光曉僧正弟子。

安居院青蓮院執事。仲承弟子。

宣雅別當僧正勝願院 光憲別當僧正大安寺別當慈恩寺井

女子綱子

大納言典侍。從四下。

新典侍。太政大臣公名公室。後出家

網光別當右兵衞督准大臣從一位

雅别當僧正清水寺松林院

十四日薨。四十七歲。法名秀寂。贈內大臣。號引接 母從五位下豐子。神祇伯資忠王女。文明九年二月

(= 光譽大僧正直叙法眼 母同 貞無僧正弟子。

ılı 慈範 理證院。寅助法印弟子。

女子 母同。明了。道號了菴。慧聖院素玉弟子。 母同綱光公。上人。錦織寺。慈賢上人弟子。

女子 女子 母同。大納言典侍顯子。從三位。

女子

崩。九十三歲。大慈院開基。號梅町殿。又號南御所。 母。新後拾。新續古等作者。應永三十四年五月七日 准三后從三位仲子。崇賢門院。後圓融院母后。國

東宣 簽議左大弁左兵衞督大納言太宰權帥准大臣從一位 月二十七日出家。常安。永享元年九月十四日薨。六母家女房。新續古作者。宣記記者。應永三十二年四

兼俊右衛 心督從四下 。贈內大臣。號後瑞雲院。

出家。

冬俊宮內卿從三位 治光右衛門督宮內卿

正四下

光繼大藏卿正三 位

圓瑜僧正中院

顯秀僧正弟子。

第 百 四 + + B 野 流 系

卷

碩學人也。策曉僧正弟子。

權大納言無鄉卿

子。

周鳳西堂道號竹瓷 天龍寺僧。

Ш 寅助法印大僧都直叙 中雅法印大僧都直叙法眼 仲承探題僧正直叙法眼 安居院良憲僧正弟子。 法眼

光曉別當僧正改圓曉 光雅別當僧正松林院 東院修南院兼住。碩學名匠云々。世人號文殊僧正。

圓守僧正弟子。

興 兼範西大寺別當探題權僧正東院

承聖權少僧都

範兼權僧正

**第** 圓 西大僧正東院 早世。安居院仲承僧正弟子。 顯密。圓龍院範譽僧正弟子。

二百八十七

智圖僧正弟子。

—賴圓別當僧正東光院

東惠太元別當權僧正一長者

直真言

名師云々。寬海僧正弟子

贈大僧正。

皇后宮內侍。續古今作者。

兼賴策五藏使三事頭左權佐

親實卿女。早世。

**兼**仲策五藏弁頭春宮亮治部少輔參議

寂。同二十日薨。六十五歲。母同。新後撰作者。德治三年正月十八日出家。兼

一氣智權少僧都尊勝院

—經惠僧正心性院 四四同。賴源弟子。

實經朝子。新千載作者。十三歲時勤最勝騰一朝,圓爭勝院

講師。碩

名譽人云。

一女子

後宇多院典侍經子。生皇子云々。

光資策藏右衞門佐正五下

母下野守源親時女、早世。

十二日薨。七十六歲。

出家。慈寂。康安元年四

月

—女子

典传。

母左中將藤俊輔女、献大甞會和歌。於和新千載。母左中將藤俊輔女、献大甞會和歌。於和新千載。

瑞雲院。一品准槐。日野一流始。出家。志寂。同二十六日薨。六十七歲。赠左大臣。號拾。新續古等作者。建來記記者。永德元年九月五日日左中將藤俊輔女,献大甞會和歌。城東新千載。後

母同。

一中光 籏五藏弁頭治部少輔参議右大弁大宰權帥

名疊寂。道號照庵。同十三年二月十二日薨。六十五新後拾。新續古等作者。應永三年十月廿日出家。法

宗氏勘次官正 五下

正兼法印權大僧都本名智禪

四日薨。三十八歲。號後日野。 和歌。屬舊。續拾。新後撰等作者。嘉禛二年十二月十 母同。五位藏人之時。閣兩頭奉殿上管領。献大當會 宮學士權中納言從二位

光國、策五臟弁頭東宮學士春宮大進民部大

少正四下

道名策大內記少納言正四下

長親策藏使刑部大輔右權佐從五 外山。 出家。禪寂。源空上人弟子。號大原如蓮上人。建立日野 上

賴資策五 左大弁權中納言從二位藏使弁頭但馬守右權佐木工頭少納言

作者。勘記記者。文曆二年十二月七日出家。信寂。 母法印院尚女 献大賞會和歌。賣職人、新勅以下

卷

第

百

四 +

七

B

野

流 系

> 宣實策藏下野守從四下 解由小路。

嘉禎二年二月三十日薨。五十

五歲。號四辻。又號勘

母相摸守業房女。

氏 光策藏宮內大輔正五下

東

女子

女子 大納言公宣剛室。世實。文實。尚郷等母。 後鳥羽院按察典侍。

光權中納言正二位 順右 職佐

信光策宮內大輔從五上 日薨。六十三歲。先出家。法名蓮寂。號勘解由小路。 母散位源狼資女。献大管會和歌、於為。歐武人。續後 雅已下作者。識者才人云々。文永十一年四月十五

母同。早世

經朝左京大夫正三位

母同。能書歌人。爲行能卿子。有子孫。世尊寺。

Ш 4 賴原探題橫川長東法印權大僧都日野別當 一長者僧正普成

二百八十五

後 光數 院 去 京 大夫道 圓。清遊覺讀·揭井·聖 一助御室。

辨快兵部 王母儀。 卿 小 寺 幸快法

印兵部卿 2

通快法眼

-亮快法印

一兵部

卿

公

高快法印

寺

寺安祖母。 參議橋以緒 娄。 典侍量 子。掌侍好 千 等母。 安禪

法印卿 公

去 光 成 法 按 察 1

倫

重橋坊

僧正

治 部 順僧 正

成讃法印按 成 成辨法的 眼 故按 察 4 4

辨法眼

察公

即

成

法

腿

資長策藏五藏弁頭文章博士參議左大弁中宮大

資 李權弁

者。承久二年七月二十日出家。智寂。五十七歲、 母上野介家時 實皇后宮大進勘長官文章博士中納言太帥正二位元家實二代侍讀集會內 女 ·献大管會和歌 建版·歌人。干 載 貞應

年二月二十日薨。六十二歲。號日野後師。都玉

記記者。

以下作

家宣策五藏三事弁左權佐營議右大弁

日 上四門院播磨 早 十世。三十

一兼宣策藏少納 E Hi T

家長策藏民部 家方策右門佐 大輔從四 JE H. F

名 母: 如 近 野入道。又號民部卿。續古今作者。 家。六十四歲。建久六年十月五日 江守高階重 仲 女 養 和 元 年 二月一 十 。七十四 五 B 出 **读。號法** 

光鏡策 加從二位二代侍讀88 後月羽即從二位二代侍讀88 後月羽曾不識在一位二代侍讀88 後月羽門大衛門

母木 薨。玄寂。五十一 作者。號姉小路。 I 頭源季線女。五位職事時加敷奏歌人、干載 談。 姉 言記記者。建久七年四 月二

一十三日

已下

種範與大內記刑部爛治部爛文章博士從三位

行氏策文章博士式部權大輔

母同無照。

**資憲能職島后宮大進勘次官下野守** 

母淡路守有定女。保元元年七月七日出家。依崇德院御

女子 基光策藏使皇后宮大進 正五下 野薩摩對馬等守

中納言教盛室。通盛卿母。

親實策藏民部大輔

基定策使藏出羽守

邦行 策大內記大學頭正四下

卷

第 百

四 + t

H 野

流 柔 圖 親定 藏

重 親藏權將監從五上

邦俊策彈正少弼

基 種 策

行光策式部大輔從二位 俊基策弁五藏少納言右中升 元弘元年依天下事被靡。下向關東被誅。 行長策大內記正五下

快豪法印聖護院坊官流 氏種策文章博士大藏卿從三位

快成法印

寺 倫有法眼

快

有法印號 法印

長 文快 法印兵部 卿 公

宗快法印兵部卿公

一百八十三

Щ 光佐直叙法眼 母 同。無興律師要。

母同。

兼澄法印權大價都本宗寺

兼琇權律師教行寺

兼與

兼珍本德院

母權中納言源重親女。

母同。

教澄權律師 早世。

兼譽法印權大僧都願證寺

-無幸願證寺

兼盛

母權中納言教國女。

教什

母權中納言基欄女。 秀宣 母權中納言宜親女。 詮法印權大僧都

兼昭、權律師慈敬寺 兼俊權少僧都願得寺 爲無緣子。 母大隅守家俊女。 母同。

教清

兼性西證寺

實昭

教忠 教幸

兼緣權律師本泉寺 權僧正光教母。號慶壽院。

二百八十二

щ 慈俊法印權大僧都本願寺

111 俊玄法印權大僧都 權大納言俊光卿猶子。

LL1 俊光赗為子。 法印權大僧都

Ш

大納言時光卿猶子。

玄康法印權大僧都

鸞藝超勝寺 玄眞興行寺 一位資康和猶子。

內大臣無宣公猶子。

<sub>th</sub>

號蓮如。權中納言銀鄉卿猶子。明應八年三月二十 五日入滅。八十五歲。

卷 第 百 四 + t

H 野

流 系 圖

14

圓兼法印權大僧都

兼壽法印權大僧都

棄 祐 法印權大僧都松岡寺 蓮乘 光助法印權大僧都 號額成就院。爲左大臣勝光公子。

兼玄

康兼法印權大詹都光教寺

母贈左大臣教秀公女。

兼相

兼藝安養寺

Ш 光氣法印權大僧都本顯寺

大永五年二月二日入滅。六十八歲。

光融權少僧都

ili

Ш 母權中納言永繼女。早世。 光教直叙法眼權僧正

滅。三十九歲關白尚經公猶子。

母法印級譽女、天文二十二年八月十三日人

二百八十一

一行兼 一兼有阿闍梨 Ш 尋有機少僧都善法院

一慈信宮內卿公 印信大式 母月輪關白。 公

號善慧。

有宗藏 如信

如

雅集作者。

淨如 如慶

明信信蓮坊 如信 實慈信子。文曆元年生。

益方從五下

左衞門佐廣綱妻。宗惠法印母。

宗昭法印權大僧都

子。權中納言兼仲卿爲子。新千載作者 文永七年生。童名光仙丸。號覺如上人。實宗惠法

印

山 光玄號大納言公法印權大僧都

大

納言俊光猶子。 練智僧正弟子。號存覺上人。良助法親王門侶。權

光助法印薩大僧都常樂寺 有經藏從五下右少弁 有正猶子。出家。法名光祖。無住禪師弟子。

源 伊中納言公樵律師

一通蔭 光昌中納言上座

|| 嚴權大僧都 慈觀上人。江州錦織寺。贈左大臣無綱公猶子。

慈空上人權少僧都

宗行 風雅 新干等作者

遠業藏大膳大夫

業經 加賀守正五下

遠繼策式部大輔

光遠藏宮內大輔 遠茂美作守正五下

光綱大膳大夫從四下

基業職加賀守右馬助內藏權頭 有子孫。三淵

物足。

業任刑部大輔

範綱策藏若狹守兵庫頭

法名觀眞。

業信內藏頭從四上

Щ 廣綱策左衞門佐正五 範光藏下野守從四下 範宗藏石見守從五 承久之亂被誅。

F

宗惠法印

有範、策藏皇后宮權大進 母範宴上人女。爲家光聊子。

資光 策藏使中宮大進右權佐大學頭式部權 母同。

H 信慶權少僧都碩學名匠東院

增覺權律師 金葉集作者。

資重策藏式部大輔正四下

山 範寡 門侶。 弘長二年十 本願寺開山。號少納言公。號善信房。號親鸞上人。 上人權律師 一月二十八日入滅。九十歲。慈鎮和尚

二百七十九

能 光藏使兵 兵庫 頭 右馬權 頭

母京極關白御女。

康 光 改康氏左 衞門尉大膳亮正 五下

資 廣 從五下從五下權頭 身令供奉。 後 撰作者。承久三年順德院御遠坐時令出家。 山 賴全法眼

ılı 賴 法 ED

ti 資順子。玉葉檀千等作

覺源權少僧都法印 仁宴弟子。歌人。爲權中納言定家囿子。

賢法眼

有信從四下 同 。歌人。承德三年 七月十日薨。六十一歲。

同。金葉作者。寬弘八年二月二日本。 本有房

E

經 尹文阿 波守從五下

宗業策藏使文章 博士大內記 式部大輔

茂 策藏木工頭從四下

一經尹子。或實重子云々。

正大 弼

宗雄 重 藏中務少輔 大膳大夫從四 正五

宗茂藏右京大夫

I 五

國定右馬頭 右策 權佐權中納言太宰權帥大貳從二位侍請縣 藏弁三事五藏近江守參議左大弁文章博

十三日出家 政 女 歌人。金葉作者。號 西寂。七十六歲。久安二年五月廿五日薨。

大帥。康治二年十月二

內記權佐右大弁

昌氏藏甲斐守正五下 氏經左馬助從四下 篳篥名人。

忠氏五條院藏人

忠綱藏左馬頭兵庫頭內藏正四下 俊氏下總守從五下 法名心阿。新干載作者。

法名道可。續拾作者。能書。

忠推藏左馬權頭從四上

能書。

忠名藏能登守木工頭大膳大夫

母少納言經俊女。

忠兼左將監正五下

名正因。

俊雄策

長綱藏左馬頭正五下

國能左權佐式部少輔策使本國親

業實策藏使薩摩守式部少輔 母兵庫頭家綱女。 自石山觀音賜賢珠人。

親俊策藏少內記大內記

母筑前守知家女。

俊資策藏內藏頭

資康藏內藏權頭正四 F

母筑前守政家女。

資有藏皇后宮大進正五下

資宣猶子。新續古作者。

資忠皇后宮權少進

有後策藏使安藝守左衞門權佐 母同。康和四年正月四日本。

國資策藏肥後守式部少輔

母信禮守橋俊通女。

信資策藏

二百七十七

鲁

圖

哉。二代侍讀·後三條。 白河。 母同。 詩人。歌人。寬治七年二月十八日薨 七十五

di 良寬日野別當律 慶命座主弟子。 師日野上乘院本願

女子

典侍。從三位。白 河院御乳 母。

敦宗左權佐式部大輔正四下 13 國成朝臣女。

少

弁

有成 策藏 日 向和 泉守皇后宮大進從四

有 毌 綱少策 後守源道成女。應德三年九月九日卒。 弁大學頭中宮亮正四下 守 文章博士大內 記

養策藏勘解由次官文章博士

女子 嘉承元年九月十日卒。四十一歲。

將軍源義家朝臣室 義國母

母管原是綱女。 從領 藏大內 四下 記式部少輔

> 光綱 母薩摩守基茂 綱策藏宮 策 藏 Ŀ 內 總 少輔 女。 介正 左京權 Ŧi. F

大夫

信 重式策藏大舍人頭大內記 **資親策刑部大** 使藏安藝播磨等守從 夫輔正內 四藏 下頭 五

家綱 藏宮內大輔 元信 縕

資綱

康 氏藏近江守從四 Ŀ 一改義氏

氏綱藏但馬守木工頭大藏大輔 新千載作者。

氏家蘿參河守從五上 兼氏藏大藏少 出家良阿。 輔 Œ 五下

一百七十六

覺經法印大僧都眞乘院

業家策大膳大夫從三位

業俊策勘次官正五 五 F

光家策藏中宮大進正四 有茂

信家策少納言正五下元信願 顯高策修理大夫從四 下

公業藏甲斐守中宮大進正 信業策右馬頭從四 F 五下

母同。

大學頭正五下

實仲策式彈正少弼右少弁正五下 八。 歌人。後拾以下作者。延久四年六月二十日本。六十

整 第 百 DU + ·Ł B 野 流 系

康平四年七月七日卒。

一賴嚴 已講東院

碩學人也。

野三位。 六十四歲。延久二年九月二十六日薨。八十八歲。號日 歌。建立法界寺。永承六年二月十六日出家。法名素寂。 《侍正三位橋德子。一條院御乳母。播磨守仲違女 位局。詩人。歌人。後拾以下作者。献大掌會和

濟慶別當權律師

有慶別當權少僧都東南院 詞花作者。

心僧都弟子。干載作者。

部佐

實政策藏弁頭近江備中甲斐等守東宮學士文章蔣大弁從二位 願。永保三年三月二十三日卒。七十一歲 母備後守師長 女。 新朗詠 集作者。歌 人。日野觀音堂本

二百七十五

F · 右中弁右京權大夫正四下 策藏五藏弁東宮學士文章博士大內記

正 業

經策藏弁 勘長官左大弁

薩摩守有盛女。號四

俊嚴權僧正二長者

小 野僧正

五 式部大 一藏弁頭 輔正二位侍讀日節 左大弁太宰大貳內藏 頭

大堀池宰相 左大皮小槻廣房女。文永七年八月二十日薨。 號

盛等 匹藏上治 部大輔

良盛法務別當權僧正

佛地院

一覺曉修南院

女子

圓光院關白妾。大僧正增基母。 得業。碩學名匠。

> 嶷 良 曉 法務 別當僧 止修南院

大部大輔 大輔宮內卿從二 頭 左京權·

大

Œ 應 二年十月十八日出家。同十九日薨。六十三歲

嘉元 和 策 **奔頭東宮學士右權佐** 年七月十三日薨。四 右 歲。 大弁治部

> 卿 刑部

經國策修理大夫從四下

親業 策藏修理大夫大內記右京大夫從三

位

E 和二 年四月二十七日薨。

山 憲信法印權大僧都

親顯 正策 五下侍讀為山

權右中弁正五下

土

家俊

正中二

年四月

十三日本。

顯盛正四下侍讀學士刑部 卿

宗國藏 母同。 母 大學頭實範女。献大嘗會和歌。金葉作者。 **此五上 加工上** 

有業右少弁正五下 號長門辨

有盛策藏薩摩守從四 Ŀ

俊信 東宮學士左少弁正五下一策弁左衞門佐文章博士

顯業像議左大弁正三位侍蕭近會士 原是綱 女。久安四年五月十四 日 薨。五

7 九歲。

俊業 策藏山城守從五下

聖譽相律師

有圓 法橋

僧正弟子。一長者。僧正法務。歌人、新千。

新後拾作者。慈尊院。 百 九 + + 野 流 系

卷

第

B

脳

道我權僧正聖無動院 歌人。續千以下作者。

俊經季議式部大輔正三位侍讀近曹高金 战。 母大江有經女。 建立大福寺。 建久三年五月二十一日薨。七十九

一位式部大輔三代侍讀安養高羽士加門 一位式部大輔三代侍讀安養高羽士加門 一位式部大輔三代侍讀安養高羽士加門 、薨。六十歲。號六角中納言。據古今眞名序作...議平實親女。承元四年十一月十一日於熊野路

親使策藏五藏左衞門佐

藤代薨。

俊 母正三位季行女。

俊 域 右京大夫正四下侍讀金山

在大輔参議左大弁從二位侍讀後 條 議管為長女。文永八年八月三十日卒。

親雄策藏大內記從四下

母大史小槻季繼女。元亨三年三月三日薨。

答

第

百

四

高 藤 內大臣正三 二位,将兵部少輔

[泰三年正月十三日薨。六十三歲。贈 位。號勸修寺。有子孫。勸修寺。上杉等流 太政大臣 Œ

兼茂藏參議從四上

延長元年二月二日薨。古今作者。

無輔非藏五 歌人。承平三年二月十八日薨。五十七歲。有子孫。壬生 藏頭右衛門督右中將 心中納言

孝友太宰少式從五下

右馬允源康女。

動寺圓城坊,長曆二 動寺座主。 座主弟子。法性寺座主。天台座主。大僧正。無 年九月七日入滅。七十四歲。號

國 勘長官從二位元在國字藤賢 藏弁頭右大弁太宰大武參議單正大 骊

母近江守瀬守俊女、詩人。名臣。寬弘八年七月十 六十九歲號弼宰相 H

廣業

參議式部大輔從三位 第五藏弁三事頭右大弁文章博士東宮學士

詩人。 三條。後朱雀三代侍讀。號大福寺。 1 元九年 74 月十二日薨。五十三歲。號藤相公。

經策藏弁左少弁文章博士

朗詠 母下野守安部信行女。献大掌會和歌。永振詩人。新 集作者。獸人。後拾遺已下作者。

四四

母從三位遠度女。慶範僧正弟子。法印權大僧 [年六月六日入滅。七][ 號理智坊法印。

都 承

土御門御匣。後拾遺作者

式部大輔文章傳士

IE 永二年十月十三日卒。八十六歲。太在生母但馬守能通女。献大掌會和歌 天作歌人。相人。天 家在大弁正四下侍讀場可

行家文章博士彈正大弼左樣佐正四下

等作者。 長治三年十二月二十日卒。七十八

【權律師

中宮大進公業女。献大賞會和歌。景治。干載。新

母同 行家。後拾遺作者。承保四年四

月四日入

清經藏右中將侍從參議右衛門督

母同基經公 歲。 。延喜十 五年五月二十三日薨。七十

議子。號二條后。

兀善藏伊豫介從五位下 班參議貞守女。歌人。

名太宰大貮參議

母從三位榮子。康保二年四月十八日薨。八十

文範文藏使弁頭攝津守少內記民部卿宮內 母大納言扶幹女。長德二年正月二十八日薨。八十 歲。歌人。有子孫。高倉。

良 房 加賀守左申將大學頭民部卿春宮亮准三政始蒙輔佐韶氏長者

母同。貞觀十四年九月四日薨。六十九歲。諡曰 思仁

卷

第

百

匹 + +

H 野

流 系

> 公。贈正 位。號白河殿。又號染殿

臣侍藏 從一位氏長者吳伙隨身關白始從左中將左衞門佐疆政關白太政大五藏頭推三后左大將按察使少納言

贈正 家已下諸流祖。寬平三年正月十九日薨。五十六歲。 贈太政大臣繼繩女。實長良卿三男。有子孫。 位。諡曰昭宣公。號堀河殿。 摄

文德后。清和母后。明子。號染殿大后。國母。 藏頭右大臣正二位

號西三條。

良門內舍人正六上 常行頭右大將大納言正 二位

良世藏頭右大將左大臣 壬生。勸修寺等祖。

女子順子

仁明后。文德母后。

從 **佐四上** 左馬頭右中將 一位。

二百七十

出 右衞門督高經女。天慶六年六月六日卒

輔道太宰大貳正五下 隱岐薩摩豐前等守

關 母主殿頭 交下野守齊院**次官治部少輔** 輔國女。

進士。 書。歌人。古今作者。禪林寺彼舊宅也。號東山

真幹藏遠江守從五 上

博文策大內記東宮學士 ~章博士

吉備雄松五下 關詩人。字藤珪、延長七年 九月九日卒。

母伊勢老人女。

春海策文章博士大學頭從五上

竹雄 藏遠江守從五上

母同。

時長等母。 中宮亮高房朝臣室。中納言山陸 ,并鎮守府將軍

弘材

從五位下

逐業文治部丞內 舍 1

篤茂文周 上防 介圖

人,朝詠集作者。

大判事右少弁正二位氏長者

天長二年七月二十四日薨。五十二歲。贈太政 位。號閑院大臣。南圓堂本願。藏人頭好。

大 臣

中納言從二位

母美作守真作女。齊衡三年七月三日薨。五十五歲。 太政大臣。正 一位。號枇杷。

國 母從五下難波淵子。延喜八年六月二 經并皇后宮大夫大納言按察使正三位兵仗 音響 藏頭侍從右兵衛佐備中 播磨等守太宰帥中宮 歲。號八條 有子孫。法性寺流。 十九日薨。

遠經藏弁頭左少將右大弁 母同。有子孫。肥前國有間流。

豐澤備前守從四上

村雄 河內守從五 Ŀ

秀鄉鎮守所將軍武藏守

野。大河戶。大屋。下河邊。小山。結城。 母下野掾鹿島女。世人號俵藤太。有子孫。佐藤。後 藤。武藤。近藤。佐野、首藤。 大友、尾藤。 。波多

楓麻呂大藏卿參議從三位 母阿波釆女。

園

可內大臣具繼女。弘仁九年十二月十九日薨。六十三歲。 【人 岩大臣從二位 【人 岩石大弁少納言東宮傳民部卿 一太政大臣。正二位。號山科大臣。

內麻呂

夏山陰道觀察使阿波美作伊勢大和等守春宮 女孺從七位上百濟永繼女。天長七年十月十六日薨。

是雄春宮亮從五位上

濱雄 文藏民部少輔從五下

母三國氏。承和七年七月廿八日薨。

家宗議左大弁從三位禁色 日野法界寺草創。 母息長氏。貞觀十九年二月十日薨 六十九歲。

門宗在馬頭左京大夫右中將

中納言乙叡女。

是茂卿母。光孝天皇更衣。

弘蔭文職相摸阿波日向等守民部少輔

中納言山藤女。延喜四年三月三日卒。

機 **陸** 文職從五位上

繁時文式藏伊勢備前筑前肥後日向等守 慶親王妾中務母。號伊勢。歌人。 七條后女房。爲寬平御息所生皇子。後中務 卵敦

卷 第 百 PU + 七七 H 理 流 系

二百六十九

六十。號光明皇后。 西金堂本願。十一面尊形令涌現。實字四年六月六日崩。 母皇后光明子。聖 武 天皇后。孝謙天皇母后、興 八福寺

永手式部卿左大臣從一位

真楯式部卿中務卿大納言 太政大臣。正 一位。號長岡大臣。

母同。天平神護二年三月十二日薨。五十六歲。贈太政 。正位。 衛大將 侍從

魚名太宰帥中務殉近

母參議清河女。號河邊大臣 事。同二年七月二十五日薨 一。延曆 。六十三 元年六月十四 H

鷲取 中務少輔從五上

式部卿宇合女。 嗣 右衛門督從四上

日

高房 武藏中宮亮正四下

母大納言紀古佐美女。身長六尺。大力人。

ılı 大弁中納言從三位

母參議眞夏女。

母筑前介有孝女。

但馬守從五下

如 無大僧都

在 **便** 策弁 寒議 大 兵 民 部 卿

時長藏鎮守府將軍民部卿 云。有子孫。秋田城介。安達。大會願 九歲。號粟田左大臣。實大僧都如無子云 三良峰高親女、天祿元年十月十一日夢。七 **※流。** 

母同。

利仁鎮守府將軍武藏守

岡。大桑。豐田。弘岡。板津。加藤。 田。倉光。宮永。石浦。大田。安田。山上。橫江。近 有子孫。富樫。林。進藤。齋藤。赤塚。疋田。 。安原。

藤成伊勢守從四下 末茂美作守從五 母同。有子孫。四條 F

五

條。山科等流

母津守氏。

# 系圖部四十二

#### 日野一 人織冠鎌足两大臣內臣正二位 流系圖

中臣連姓始賜藤庫朝臣姓。同十六日薨。五十六歲。 男。一名鐮子。天智天皇八年十月十五日任內大臣日。改 母大德冠大伴比子卿女。天兒屋根命二十一世。御食子卿

# 不比等從二位

改淡海公。養老四年三月三日薨。六十二歲。 母車持國子君之女 贈太政大臣正一位。諡曰文忠公。

定慧大和尚

女子 母同。多武峰本願。十一歲入唐。

武智麻呂式部卿左大臣

卷

第百四十七

日 野

流 系 圖 天智天皇女御。

一十八歲。贈太政大臣。

母同房前。有子孫。南家祖。天平九年七月二十七日薨。

房前正三位氏長者

母右大臣蘇我武羅自古女。天平九年四月十九日薨。五 十七歲。贈太政大臣正一位。

宇合式部卿參議太宰帥

母同。有子孫。式家祖。天平九年八月五日薨。四十四

庭。贈太政大臣。

月五日薨。四十三歲。 日五日薨。四十三歲。 有子孫。京家祖。天平九年八年十五日薨。四十三歲。

女子 國母皇太后宮子。文武天皇聖武天皇母后。

女子

嫡女崎山尼信性 宗算特田比橋 宗基太郎衞門 宗氏三郎左衞門 宗家二郎兵衞入道淨智 宗業次郎右衞門入道 宗為新左衛門 女子阿豆阿尼 女子摩耶女崎山尼法名圓明 女子持田尼 一宗範太郎兵衞 宗方二郎左衛門 宗茂太郎左衛門 宗親二郎入道西佛 宗高右門太郎 女于 宗平 宗春兵衛 宗泰七郎兵衛 宗仲次郎左衛門 宗國二郎太郎 左衛門太郎 宗明又太郎 太郎 傳同五郎 -勝同六郎 明藤並太郎 治同次郎 -五女粉河 一二女長田 二八女吉原 次女南 悟词太郎 四 殺害文書盗人。源氏女等宮原具足此流也。 明惠上人母。 右神保主膳家士崎山氏所藏 [女吉原 尚 親藤 盛並十郎

二百六十六

二百六十五

卷

第百四十六

器後系圖

卷

寬永十 七年奉謁將軍家

權左衛門又左衛門

孫九郎欲害木造三郎 永三 遊明退 殿褒其勇功而 丸之內竪二引起波。其後義晴賜桐之紋於元助 年奉仕台德院殿。同四年冬於西丸御番 上傳之。 。楢村欲追而 賜御知行。同十平事將軍家 左衛門及鈴木久右 斬殺之。近補追僧村擒之。台 衛門。木造。鈴 所。檀

包助伊豫守 曾我系述[稱曹我暴系圖者亦同之] 伊賀守從五位下

法名伊藥。母山岡對馬守女。 代館林殿出被爲附。家老役仕、六十六歲三而病死仕 步行頭。新御番頭被仰付。御近智之御奉公相勤。當 主。大猷院殿御代御小性組御番。其後御書院御番仕。 五千石。 對馬守儀。信長 御 代膳所

宣助曾我友之助

女違山久川郎妻後嫁萬年佐左衞門尉佐左衞門儀 候。大猷院殿上御目見仕。十六歲二而病死仕候。 彦坂平六郎女。平六郎儀。大猷院 殿 御 代御 步行 新御 頭仕

右同。

右 同。

女青山七

右 衛門

別妻七

右衛門

儀大御

番組頭

助壽曾我權右衞尉 方候。領八百石。 心權之丞

付役被

助興 領 仰付 被爲附。其後家老役被仰付候。領四千五百石。母右同。御書院 會我忠三郎喜左衞門尉伊賀守從五 番仕。 館林殿 位

æ

父

安助遠山十助久四郎

候。母右同。御書院御番進物御番候。領五百石。遠山久四郎養子。養父久四郎儀。御書院番仕。

相果

申

施忠 右同。御書院御番仕候 會我大助七兵衞尉

助利曾我六之丞十左衞門尉 館林 殿三而奏者番仕候。領 。領三百俵。 Ŧi. 百 石

助勝 小性組御 曾我源 番仕候。領三百俵。 三郎彌五 八郎

近祐 助清 小 性組御 曾我平八郎三左衛門尉 番仕候。領三百俵。

仲就曾我又兵衛又左衛門尉 書院御番仕候。領二千五百石。

小次郎美遵守兵庫助

仕義詮。此時賜備中國淺井鄉內島山丹波守所領遺跡 一主鄉內之政。貞治四年之御州形所持也 法名道昌。

滿助太郎平次右衞門美濃守

判形所持之。 仕義滿。此時周防國與田保課役免許之。永和四年之御

政助 太郎平次右衛門

仕義滿。義持、義量。

教助平次兵庫助上野介

元助又次郎兵庫助上野介 一義教。義政。義尚。

其忠勤賜縣狀。子今所持也。 仕義植。義澄。義晴。其後義澄流落之時。元助供奉。依

助乘义次郎上野介兵庫頭

仕義暗。義輝。義昭。其後義輝遷朽木之時。助乘供奉。 養 昭楯續鎮島之時在城中。 又在若江堺津之時亦

供奉。故兩代共賜感狀。於今所持也。

尚祐 叉六郎兵庫助主計頭叉左衛門

家。同三年卒。六十九歲。 吉拜領之地爲居住。武州江府可奉什台德院殿之旨。以 **仕台德院。寬永元年 又蒙台德院殿鈞命而奉勤仕將** 大久保相摸守。永井右近大夫被召。由是慶長六年奉 謁見秀次。欲賜領知。秀次無幾『害。故以父助乘從秀 豫國時。供奉者十四人。尚祐其一也。其後依秀吉之命。 秀吉廢流信雄於秋田郡。此時信雄人道號常眞 其後常 尉為奏者仕織田信雄。天正十八年相州小田原陣之時。 義昭流落之時。依爲幼少不致供奉。其後佐久間右衞門 真以尚祐遣東照大權現。使言被宥助之事。大權現機尚 。而賜御書於尚祐。 于今所持也。信雄被改遷伊

古庙 喜太郎又左衛門丹波守

國長崎奉行被差遣。同十一年受大坂奉行職。同十六年 為御使番。同九年奉仕將軍家爲御目付。同十年爲肥前 慶長六年奉仕台德院殿。大坂兩度御陣供奉。寬 從五位下。

包助豬助太郎右衞門

寬永元年奉仕將軍家。同十六年為步行隊長。

助政友之助

老 P 13 ナナ 曹我 系

签

客

宗遠三郎 亡。系譜亦紛失。故今考過去帳所記以載之。

高望王八代孫。仕源賴朝有軍功。

宗光 遠經 貞包

貞遠

光時

道遠

宗將

季遠

宗弘

知貞 生國山城 左門後改忠兵衛

(此系圖已出于前頁)

討死。 生國甲州、代武田信玄及勝賴。天正三年甲戌長篠合戰時

正人源藏

家紋丸之內石疊。

正家次左衞門

生國甲 州

正吉牛四郎後改牛右衛門 生國武州。

正次勘左衛門

奉仕將軍家。

曾我系圖

祐信 鎮守府將軍良文八代之末孫也。

一時助奥太郎 號太郎。仕賴朝。

時之小次郎 仕久明親王。此、執權北條真時 六代歟。此間家傳紛失而難詳之

也。自祐信至時助而

五

師助太郎左衞門尉上野介 仕守邦親王。此時執權北條高時也。

明 7德年中於山城討死。時 族亦多討死。法名利榮。

氏遠平二郎後改豐前守

女子武田信長妻 父宗貞討死之後屬武田家。法名宗嗣。

景遠忠兵衛後改備前守 生國甲州。法名宗順。

勝遠傳 左衛門尉

生國甲州。大永二年於甲州死去。年六十。法名正圓

信遠傳助後改刑部少輔

永四年於信州討死 時三十六歲。法名常心。 生國甲州。母武田信昌女。屬武田信虎。守一方之備。大

昌遠傳助

生國甲州。

圓都 生國駿州。總檢校

知貞左門後改忠兵衛

家紋三石疊。後改爲井字。 生國山城。

土屋

正家交左衛門尉 討死。 生國甲州。仕武田信玄及勝賴。天正三年甲戌長篠合戰時

正久源三

生國田州

正吉牛四郎後改牛右衛門尉 生國武州。

正次勘左衛門尉 家紋丸之內石疊。一定和九年奉謁將軍家。

土屋系圖 「此系國已出于前頁」

平姓。家紋三石疊、後改爲井字。

菩提所豆州太平鄉真光院。其後及彼院之滅 田信虎。為浪人赴京師。時以土屋系譜藏先祖 相州土屋。故始用土屋稱號。其後至昌遠從 傳稱。平氏後胤中村宗平宗遠之後也。宗遠領

卷

方父常陸 院阿闍梨。改名光源。朝廷康平三年十二月六日卒。時 喜五年十二月六日遁俗出塵。法名蓮明。補叡山首楞殿 爲子。立列八男。以內擧之儀首服。即申任民部丞。不經 之當初、入天台山首楞嚴院源信僧都之室、頗令智學止守平群廣成朝臣施持節於唐朝之舊雖也。爰與義蹈亂 爾大臣征舒三韓。寧樂宮朝廷豐櫻彦天皇御字。此州 兩度旗幟。皆地白色。栗樹枝有木兎。傍羊蹲。上金翅 矣。云利方羽州川駕之起任。云清幹鎮東發向之征路。 時。蒙征東副將軍宣旨。與大將軍藤原忠文俱發向坂東 年二月。追罸坂東梟首前 數年開榮爵。後冷泉院永承六年正月廿七日。以當省巡 仲之孫賴信朝臣之子。雖然筑後守不畏源氏之武威。 **蜜蛇龍以爲鏑。是難波高津宮朝廷執政平群木兎** 藤原之豪族、無改本名。 義。中關白之孫而左近衞中將賴親 後守。同時諸臣之中有同名兩輩。一 靜之義道。爱外叔祖參議太宰大貳平親信卿鍾 介正五 九 日 以式部 位下平群朝臣 巡任出 武藏楠守從五位下平將門之 筑後守秩滿解任之後。天 羽秋田城 清幹者。朱雀院天慶 一人治部少輔藤 朝臣男也。一人 起 變 佰

> 宗遠 領相 滅亡系譜亦紛失。故今考過去帳所記以載之。 祖菩提所豆州大平鄉眞光院。 武田信虎。為浪人赴京師。時以土屋系譜藏 州 土屋。 。故始用 土 一稱號。其後 其後及彼院之 至昌遠 從

| 満中チ   | ——貞包 右衞門尉 | 遠經三郎    | 宗光新三郎 | 11:11:11:11:11:11:11:11:11:11:11:11:11: |
|-------|-----------|---------|-------|-----------------------------------------|
| 平空箭門材 | 宗將新三郎     | 貞遠新左衞門尉 | 光時彌三郎 |                                         |

# 土屋系圖

一宗弘平

次

法名月心。 道遠

法名恕庵。

傳稱。平氏後胤中村宗平子宗遠之後也。宗遠

一宗貞平左衞門

有。

謙信公 東發向 微妙品 R 删。

謙信公 井城 攻 井

謙信公 山城 後詰井奇西城攻一 卷。

謙信公 能 州七 尾城攻一卷。

謙信公逝去之跡取合之次第 上杉憲政公越後 〈御越被成次第 卷。 卷

ノ狀。 津陳之次第直 江 山城 功并直江 3 " 豐光寺

大坂冬陳。信貴野ニテ景勝車懸ノ次第。

## 平群

忠道

朝臣 岡 高 。望五男良文。號村岡五 二郎大夫。爲相摸 1 參乘四天王之內第三也。 法性寺關白以 大掾。從五位下。 郎。 第二子忠道 源 號村 賴 光

> 來。世之人改忠字稱サ ダ道。

章名 梶原 長尾 筑井 小坂 朝夷 香 石 大 3 河 田 和

金井等 房州 安西 安東 神餘等

族之先祖

本 食

也。

忠常上總介

永盛 中務以輔 角田 正五位 天 羽 下 畔 赫

三日平群朝臣永盛任鎮守府將軍。故世之人號平群將軍。 大領也。號平群將軍。平群清幹之孫也。寬仁二年正月廿 敏為子。實父秋田城介平群朝臣利方也。而祖父征東副 號平群將軍 軍。天慶二平將門追討副將軍。常陸介。正五位下 母陸與守從四位下平貞盛朝臣女。外叔

#### 賴義筑前守從 五位

義實者鎮守府將軍中務少輔止五位下平群朝臣永盛男二男。然後外叔祖參議平親信卿更為子。立列八男。賴 母前出羽守從三位上平季信女。則外祖父季信為 也。永盛實父秋田城介平群朝臣利方者。花山院永

井上 坂四 津 宮内 ·玄蕃 郎 兵衛 137 頭

芋川 保 H 田 科 備前 超中守 主馬 刑部 守 137

安田養子 樣御家中侍 安田 樋 口 立筑前守 內膳 IE

大

、室源二

郎

上

H

政

福王寺 澤 頭

七人

栗林 木 土佐守

> 謙 有。

信公 +

謙信樣御譜代古志之侍衆

小越 長 長尾紀伊守 尾左馬助 尾 和泉守 平 左 衞

田九郎三郎 門

山 東 田 修 左 馬 理 助 亮

衆河田豐前守組御預被 騎。何茂御譜代之衆也。 二百首之軍歌一冊。 百 軍用 指 置 切之事 此外 侍

三拾首之軍歌 卷。 軍法肝要之事

謙

信公

二百五十八

圖

景勝樣勿養子島山入庵御子息 景勝樣/御姊聟島山入庵之御子息 畠山長門守殿 武田大膳大夫殿

大杉源四郎殿 村上兵部少殿 特楽 大上東部少殿 大上東部少殿

室 直江山城守 級 長尾權四郎

後

守

直江

大和

守

中

條

與

次

須田 本 水 原 國 庄 H 大炊 相 常 E 出 島 陸 羽 守 守 介 頭

本庄重

長

二男

菅 西吉 名 條 江

孫志喜對內

四

JII

四

與總

郎郎郎

岸

士

前佐務

江國

山入

城道

奉守養行

井

備

中

河守

薩摩養子

條

駿

田田

能

守衞

軍

兵

新下

記河登

坂 津

馬

守助守

四

摩

守郎

奉行

鐵上野守 大石播磨守 不田尾張守

部

修

河上 理野 伊國豆沼 守田 弟城 #

> 市 本 直

貝 庄

八式部

137 郎 守

泉

津 崎 崎 崎 津 F

内 七

發

守

嶋 H 河

八 因

郎 幡 守 郎

栢

彌

清 大

江

和 七

柿

彌 淡 安

守

孫

郎 郎 河 理

登國七尾城 主 有 鮎 河 坂備 111 田 中守

能

ひこの城主

八主計 旧伯耆 頭 守

小大 吉 柹 林國 江 崎 一常陸 和泉守 たス 馬道 助 入 道

須 金 H 相摸 一織部 上 野 介 守 助

栢

原

壹

陂

守

廣

木

宇 美駿 加 守

> 列萬 Ŧ 石城

M 大 H び

老 井 中 は

主

H

融

物

房

杉景勝樣御家中侍 御 門

E

武 田 源朝 臣晴 信之孫 也

甲

州

二百五十六

村

卷

圖

新 發 田 城 主

原 發 H 尾 岐 守守

條

摩

11 備 末线 前 前 張 宁 守

北

守

111 條

大 丹 波

隅 後

守

河

伊 左

馬

糟 H 崎 井

桃

潜

岐

關

[10]

鬼 名但 津 小 地 嶋 丹 相 彌 馬 後 馬 太 守 守 守 郎

菅名城主

Ш 崎 临 岸 签 H 宮 前 内 向 守 137

柏

崎

城

主

鬼

板

丰

直

江

入 治

消

部

13

安田 城主

H

伯

耆

出 近

羽 江 豆

長井

丹後

因

領樣尾本本 豆倉中古 ス御義庄庄守ノ松志 紋景彌城 事城倉郡 竹,次主也=拜城 = 置郎時 住領主 雀景事長 ス仕後 拜勝長子 伊松越

本 庄 越 前

重

長

河 H 豐 前 守

飯

森

攝 统 志

津 前 摩 幡

守 守 守 守 守 守 守 守 守 助

平

股 智 Ш

鬼 小 吉 小 次 郎

二百五十 五

上信 子杉樣 郎 景殿改 虎

形

智田氏事业 也是康 °尾御小二 義手田郎 北殿 之

御上條之

信

州

之大

名

ग्रा

中

嶋

合

戰

武 x

支晴

信

打負

謙 甲

信 州

隆

其

上河

中嶋

先陣

上源

義清

殿

殿勝 ト之陸後御御上 。 號奥宰家子田 韓國相ヲ息長 二人繼而 心尾 納會後號信景 言津ニ越之ノ

御上議信僚

彈

E

137

啊

之古 志事 也長 °尾 + 殿

滿 行

守 殿

景 景

殿 殿

御 越 後 分 起 當 此

城持侍大將衆

中

能

佐渡

Fi. 成

簡 候 戰

國

謙

信

樣

家 兩 高

工

幕 登

F

=

被 1

罷 野

家之衆。河

中

嶋

合

D

來

御

梨源政賴殿

柄尾城主 本 庄 美 作 守

河 H 對 F 馬 野 中

高 利 條 梨 安 源 1 總 郎

幕下不可有異儀者也。 依謙信 系圖

件

同名 H 外 杉

謙 \_\_\_

家之侍。上條。

山

浦

本寺

本

庄 111

彌

太

郎 守

備

後

0 儀 山 山 山

本 本 Ш 浦

寺木 寺

頭

伊豫 道 道

殿

黨。 信

自今後代幕可為

同紋

及久

末 如

圖

長尾景房公御家中侍 荻田 太田

賀地

111

小野

新發田出羽守 駿 河秀景

十嵐入道

高梨源五郎賴親 飯沼源太賴久 崎出雲守

飯野四郎兵衞殿景高

苅和相摸守殿景親

尾佐渡守殿景冬

柘崎右衞門大夫 沼日 梨播磨守景宗 向守正清

飯

高

長尾為景樣御 類衆

長尾義景殿 上田政景殿 條山城守 殿景義

飯野景久殿

志景信殿

一杉謙 信 御 樣御簱本 門衆

苅

和實景殿

上

新津入道

菅名入道 柿 本庄越前守時長 長尾藏人景忠 崎大和守

二百五十三

平 ·景治 越 後 國 古 志 郡 屋 形 是。是

尾

此 御 代 越 後 國號屋形。長 尾草平次。

東八箇 國 属 形

平

氏

長 尾

上杉中納 平 為 景 藤 原 始 母者上杉 信 御 **上杉維信御** 聟 北

夫。

號

道

七入道。

平景 虎 藤長 際原民憲平 政之御家繼給。 加左 也京大 納 言 0 管 領 職

關 東 八 笛 或 屋 形

开 房 州 國 御 杉氏 子 H 息上 管領 E 杉 一杉三 職 你 藤 位 中 原 中 將 が朝臣 將 左 憲政 掃 德 門佐 部 頭 御 賴 藤 先 重 源朝 加 八代之 之事 臣 重

孫

也

源朝 原朝 原 子 御 郭 臣憲宗 臣 紋竹 憲資 憲 康 九 上杉 上杉。管領職 彩 內 管領 管領 = 領職 形 職 職 雀 で従二位下 大納言。 位 位 " 中 位下。大納言。 納 中 納言

原

朝

臣

維

從二

藤 原 原 原 朝 朝 臣憲政 臣 臣 憲 維 家 上杉 上杉 管領 管領 管領 職。二 職 從二 位 位下。大納言。 中將 中 納 言

龍若丸。 E 杉 殿

景虎 E 杉 御 憲政 賴 。其上御名字御 。弘治元年八月十一 讓 被 日。 成 候事 越後 國

尾

中納 上杉 虎 輝 旭 領 虎 長尾景虎 御事 職定 號越後守。 男也 中納 御 輝 り。 言維 虎。 前 也 上杉從三位中 上杉之御名字御繼 -永祿六年號謙 iffi 信之御孫。 其上公方足利光源院殿源 但永祿三年辛酉 輝 一之字 ヲ拜領 納 長尾 信 入道 一藤原彈 左 被 被 御上洛被成 成 京 成 F 大 事 。號 0 長 E 夫 朝 137 上 為 臣 酮 景

長尾氏景公御家中 侍

村 H

景春豐前守

-長景 新左衛門尉

秀景藏王堂豐前守 爲蒲原代官小國夜討生害之。

高景筑前守 依景勘解由左衛門

女子宇佐美伯青守妻 女子三省寺比丘尼

一道景源次郎 - 人景 太郎

勝景因幡守五郎左衞門 道忠源二

顯景下總守

義景信濃守 朝景信禮守

永景平次

-氏景彈正

重景信濃守

卷 第 H 24 + 六 長 尾 系 圖

天文十二九月十九日於越中國討死。法名高岳。

-為景長尾六郎

景虎長尾六郎

洛之後。賜從公方一字號輝虎。法名不識院讓信權大僧 上杉蠹政爲養子。改姓藤原。改名政景。任桐東管領。上

景勝會津中納言 定勝上杉彈正大弼

實景虎姊子也。

網勝播磨守

綱憲彈正大弼

平氏越後國屋形 實吉良上野介義英男。娶紀伊中納言光貞卿女。

長尾平氏景御先祖之事。

相模國鎌倉權五郎平氏景政四代梶原平三景 時御子孫也。

御幕紋巴ノ九曜ノ星。

二百五十

卷

第 百

四

法名西忍。七十三歲而死。曾領安藝國安北郡三入庄。 又領同國安南郡佐東郡。爲安藝石見日代。

長尾系圖

高望王上總介從五 平氏

位

下

-良文村岡 宇多院ョリ寬平二年 五郎 五月十二日始賜平姓

忠賴陸奥介 始號重門。鎮守府 將軍。 忠通村岡灰郎

一景成相摸權守

景通

-為通

三浦

景政鎌倉幅五郎

一景次小太郎

景行

長尾新五郎

為景長尾新五

一定景新六

景茂新山郎平內左衛門 胤景新六

景能 新 五

景忠四郎

為村三郎 定時新左衛門 三浦寶治亂 味而所生捕。配流。

一景為新五郎 法名修阿彌。祖父景茂遊心一味。本領被爲沒收浪

人卜

景忠左衛門 法名教阿彌。建武二年十二月十二日。宮方越 ナリ。賴上杉家 少將定清退治之時。從鳳氏將軍賜二引旗 尉

E 中國 相憲顯中 二百五十

かぎりなき泪と見せて時鳥ををのがさ月の になりけり

々孫 々能 々可合存知旨。

對 年以來至建八年中軍忠御威狀世一。有之。 主君可不成並儀并武道可守事。 相 傳 所領 案塔 0 御 判形七ツ。 幷保元元

狀如件。 右三ヶ條之外。依其身器量可覺悟者也。仍置

建久六年二月九日

蓮生

熊谷系圖

平姓

高望王

貞盛

維 時 國香

直方

維方

上人御自筆御理書并迎攝鬘多羅可成信心事。

盛方左衛門尉 依遭勅被誅之。

直真熊谷次郎大夫 下武州。居小澤大夫之家。後為成木大夫壻。直貞免時始領武州大里郡熊谷鄉。父死時直貞二歲也。乳母携之 直正三歲。直實二歲也。

直正

直實熊谷太郎

承元二年九月十四日死。年六十八歲

直國

二百四十九

第 百 四 + 六 熊 谷 系 圖

卷

實も 南 初て安藝國 壹歳の時。江州瀬多橋の上にて名譽の 目 て。勝數萬人。六月十三日討死す。其子直時。 事。吾妻鏡に懇に見へたり。其子直國。廿 有。是は堅直が二男也。于今直實が 佐東三郡 と成。直質の忠義。直家に被仰付子細播 後生を心掛 谷の時の母衣。又迎攝鬘多羅幷彌陀の名 小早川と有 t2 500 。此末直經と有。尊氏御代には備後 梶原土 見兩國 國 相 太 一安北郡三入庄主へ下。又同 肥 違。 の目代被仰付之由。是又諸 の目代として被下事。 知行す。 平 により。 も。此直 1-記に。周防に 出 同名歷々有。 頭 被下子細は從將軍家安 同 經 御前 前 カジ た 事 を退 3 大 也。至 若狹 ~ 内。安藝 て念佛 3 一一一一一 證文 かっ 指刀。 働し 書に 1 國 石 直 0 能 見 懇 安 偭

> 號。 在之。三入庄迎攝院 羅納置之。此外樣 脚衣。 [一本二此七首和歌字都宮賴綱 熊谷蓮生之歌也 ほ 3 あ て。 々子細雖多省略之者也。 と云念佛寺本堂に。此 其外自 1筆自 入道蓮生法印所 判の 物 歷 詠 R

消たきや瀕々の岩波たかをやま人にあらしてまない中やま。

の風ぞ身にしむ。

夢の世のうつゝなりせば

2

かっ

どせ

n

覺ゆく

後の夜を照す鏡の影を見よしらぬ翁はあふけし白玉。

へばけふも暮ぬる。かひもなし。

爱をば 参との 行候 後より と申 家方 ぞやと は さん 未明に至。安房國 申。梶原聞 のけより鳩二飛入飛出するを。 が馬に取附 へ。人住ならば鳩は出入候はんかといひし 申 是 へかし。併聞ばよし。不聞ば指ちがゑんと 一。景時 處 かっ 作去唯今は味方追掛 て追か 武 不審 さら 參。委直質 御事。はや此時に相極たり。 に口情御不審と申内に。此 梶原殿は何とて懇にさが 者 内 て大將はとばかり尋しかば。 80 しければ。景時大に腹を立。應に 一騎來 て申けるは。內々御味方に可 々申上子細なれば。軈て詣付申 躰に けし所を。直實 御渡海有。直質 と可申合 て申は。 て通 けり。 〈相續間。日 と堅金張して。先 落人は此邊迄落 つと出 かっ あ ゝる處に又 一人被 木の し給給 れ御覧候 て。梶原 急被參 今朝 及殘置 5 は 墓 n

節 者共。 是よ 被下事不知數。後規にとめよとて。蔦に鳩を 也。然ば日暮しかば。 賴朝氏神と申ながら。 幡の御守護と後には沙汰 より。一世の間二人ともなき出頭人なり。直 添て。御紋を被下事此忠節也。梶原も此故 心を寄ものどもに觸しか 参有。大に奉悦。即是より御供 ば。木の内より大將軍出させ給。梶原 を付るものは一人もなし。此鳩と申は。則 かっ かりけ 直實呼出し。 ば。 は夫海山 6 光と同 直 梶 れば。頓て貳拾 實 原とをるを見て。此木 よりも深高なりと。 が籌にて。御 じ爱をば通 事の子細重て懇にたづね申せ 梶原此木の本へ來て。 萬騎驕平 別で御信仰有しと申 命 りけり。跡より續 ば東 し申ける。是より 助せ給とて。此忠 申。 國に殘敵 樣 家を亡し給。 0) なの 內 もとへ心 一々申合 に御見 御恩 は な 武

若仕 降 百町 我と 肝 射 カコ 住 不 案堵。是社幸 3 せ 1 て號熊谷次郎大夫直貞と。 小。猶掛 をけ りけ h 7 所 顧 風楽き暮。 思 8 思者 は 損なら 仕 樣。我少年 3 知 0 處 忍行 れば我家に歸。明てか し。棄約なれば無相 行 あ 更無其甲斐。重 得事 る處を太 すべ 家 6 一人出て此熊射 相 ば 0 ば 。若黨 矢取 よと思ひ。 ならば 加屋 。私の 待所 勿論 しと堅定之。 に て打 一人も 刀を以て して當國 に。 なり 覺悟の前 黨の 私の つが て 如 是非 黨の 不相 簱 案熊懸 害せ。他家に害さ 類集 隨 ひ。矢つぼ 違案堵す。因 頭 に落下 直 類 直正直實二人の と思切 く申。 へけ 簱 此 1-具。我身 貞 0 頭に 熊害むと。 成 て申け 出 此 中に此熊 至 n し。熊 て。 T 事 どもの なら 家 を指 死事 首 聞 るは 妓 一類 能 H 貞 T 谷 初 更 雨 無 心 射 T 0

御腰物 事 せ給べ 質と 子。 か ほ 御 給 久下權守が所にて養て。十六騎武 と存たくみしかば。 て有。內 2 に。後より敵 知其數。中にも石 八才にして逝去す。 3 腰 ひ落 やを折懸 n 8 直 き有 有り。 れ居處。 物 候。先御 正は三才。直實二才に き様なし。爰にて大將 1-~ させ給 々大臣殿に 御手 さわ 其後 て隱奉り。 かば。此内 追か 命を全し給ひ。爰に栗 梶原 50 をか 30 賴朝に奉仕て。數度 口情 V 橋山 平藏其時までは平家方 け給しを。直質つと参て。 眞名鶴 恨有て。 兄弟 眞名鶴迄は何 へ大將 御 カコ 合 直 戰 振廻也。梶原 ば。はや何 實 0 共に成 0 何樣 して。 も此 浦まで 時。 を入奉。御 可有御自害と。 太木太夫 源 木の 賴 父直 となく 氏 方 御 朝 0 者 軍忠 きる 木 申 へ落行 供 戰 可參 前 内 カジ せ 申 0 1-貞 于 平 5 所 負 直 拾

九十三而死。十人力。母宅部息女。

若州越之味方卜云所知行之。

勝直次郎三郎左衞門後民部大夫

シ。金銀持事無限。

### **元** 在 次郎三郎

伏。我ト腹切テ死ス。同名家二百一所シテ敵八百討死ス。母溫科金子息女。同名家二百一所シテ敵八百討死。母ニ科金子息女。同名家二百一所シテ敵八百討

信直次郎三郎兵庫頭後伊豆守

五月廿六日死。年八十八歲。 法名昌暫。母備後國宮氏息女。

高直次郎三郎後兵庫頭

五十二歳而病死。文武アリ。母佐東武田氏息女。

元宜次郎三郎豐前守

法名蓮西。母備後國安田息女。

一元 貞 小 來 郎 廿 歲 而 病 死

某次郎三郎

利伊豫守元清息女。宰相秀光嫔

行也 之人を取事不知其數。 武州小澤大夫が所へ尋。落着て爰にて年月 時。乳母夜に紛都を忍出て行しが。内々武州 北 送云。又成 に一家の衆有と聞及。彼息を衾の下に隱し 直貞初て號熊谷名字子細は。 面の侍たり。 。爰武州大里郡之內に熊一 木大夫が 蒙勅勘相果之。 聟に成。十六歳迄は不知 永治年中依然禍をな 直 つ有之。往來 直貞 貞父盛方は 歲 0)

或きつなをかけて待。

色々様々なりとい

んとの談合す。然者以人敷狩する事數日也。

す處に。武州四

之一家一門寄集て。此熊害せ

卷

**6** 

直正

號 太郎大明神。十八歲死

直 忠 綱 直 左太衛即 平次 郎後左衛門佐 尉

門後 景貞

直朝平次即

女子沼田妻 江州鹽津熊谷 然直實が跡 ナ 衆 y ? 直 此筋也。 國 檀之。 貞 3 IJ ノ總領

直實次郎

法名蓮生。 死 一年八十四歲 生年辛酉。 承 元三年 九月十四日午刻於熊谷

直家 小 次即後右兵衞尉

實景景 法名觀蓮 戊子年死 五十四歲

直 國 平 内 左衛門後備中守

承久三年六月十三日於江州勢多橋討死。年二十二歲。 名妙直。

> 直 時 8 書 助

法名西忍。七十三而死

直高 書助次郎

七月十 四日討死。年三十四。法名道忍。

直 法 滿 名直忍。 彦 **灰郎後灰郎左衛門** 五十七歲死

筋也。雖

直經 小灰郎

名直道。八十二歲死。太平記 尾 張 守 1

有

之。

宗直 法 名直會。討死。年三十四。

尾

張

PU

郎

後

次即左衛門

尾

張

宇

在直 尾張四郎次郎左衛門

法

名

心。四十二歲死。

次郎三 郎美濃守

熊谷衆息女。 法 名電景。二十八而死。母 次 郎 則 次即 左衛 門後美濃守 美州介二郎 嚴 島 息 女

ナ 向道

而隱居。母

二百 29 + UL

桓武天皇 熊谷系圖 國香 高見親王 維 七右衛門 安藝國安北郡三入庄主 右以萬家系圖補之 忠盛安縣守 曹洞宗之僧也。 衡 正衡 清盛 正盛 貞盛 葛原親王 正度 高 望 太政大臣 聖範 盛方 時方 維維持時 維將 直方東三條院使判官上野介從五位上所雜色 生年丙午 十七歲也 維方龍登守從五位 俊則等方三男直貞養 時政北條四即 重盛內大臣 宗盛內大臣 泰時相摸守 上總介從四位下 郎 上 時家 實俊次郎大夫 維盛新三位中將 義時 武藏前

二百四十三

卷第百四十

六

熊谷系圖

書簡往來雖有數通。不記于此。 書簡往來雖有數通。不記于此。 書簡往來雖有數通。不記于此。 書簡往來雖有數通。不記于此。 書簡之以事所仰候。恐々謹言。三月七日。隆元元就御閣之儀本望候。仍至此表令出張候。 所々得勝利候。然鄉別之意者。不可存陳郡州殷嶋也。超年後御父子送書正盛曰。去々年別而御

戰死于舟岡山。

弘重七郎後稱孫右衞門也

八月十二日二十六歲而發急病死。法名天輪妙清大輔。 安。又有異腹一男子。天文十二年癸卯春。大內氏任例。 使武將二人兵士數十人持勘合印于渡大明國。將皈比。 遵導中於賊船鸌來。掠奪大內船。以此互相戰。擊賊不知 員。殘鱉盡退得大利。斯時弘重打敵五人。傷左眼也。大 內屬落後。不嗜仕二君。在藝州滿願寺邊。經許多看雪。 後還防州山口。索居常榮寺傍。在與剛等原繼是等終果年。 慶長十七年 壬子七月四日八十二歲而逝。法名惟天宗 曹居士。昭明監練等時,經濟學時。 等居常榮寺傍。在與剛等原繼是等終果年。 於還防州山口。索居常榮寺傍。在與剛等原繼是等終果年。 一個監練等解禁經濟器所獲。法名天輪妙清大輔。 以重弘盛晚年子。而雖為事務。故正盛假續嫡家。而後讓 弘重弘盛晚年子。而雖為事務。故正盛假續嫡家。而後讓

#### 惟松圓融

稱融長老。博學多才達文筆。善通禪悟。以此續佛鰶的防州山口常榮寺之住。而南禪紫衣僧也。平生尊崇之。

衆珍重。今月今日。鷹熊巻那殿大震區。曜々曜々曜々奏。大焉。日有故祝髪而爲沙門。慶長十九年甲寅十一月三十焉。日有故祝髪而爲沙門。慶長十九年甲寅十一月三十焉。日有故祝髪而爲沙門。慶長十九年甲寅十一月三十

### - 春盛法印

餘年歸藝州。愛其才智奇。而又謂之曰。初請還俗不隨。野山。學密宗旨、學業精研。碩學貴老小能及之。住山十 野山。學密宗旨、學業精研。碩學貴老不能及之。住山十雖君命重、夫如父命何。因茲信之深厚及十七歲宣高 寺之住也。 志曰。吾悦汝忠貞。願還俗。答日。昔奉父言爲僧。 問日。汝今爲小僧。 不許。令其左右者裸之。則膚衣上帶小劍 元卿君之戲論日尚矣。一日欲使春盛爲相撲 藝州滿願寺之住。而正盛之二男也 今 不帶劍。我外爲僧。內豈忘此哉,于此輝元卿感其 不更憤怒。却尊敬賴懇切。而後附三千貨地爲滿願 隨我言。可與一千餘貫任執政之職。終不容其言。輝 旦以父命難背為僧。今君愛我過他。常在君傍者。 何竊帶小劍乎。答曰。我素武門家 **掌**若年時。毛利輝 輝元見大驚。 今又

一休卷金四郎號休卷

之門弟子也。

正盛之三男也。自弱冠比刻志于醫。爲洛下學竹雅道三

一女子正盛之娅子而木原次耶兵衞紹周之妻

正盛第五男也

終得 前守 **署得軍** 右忻 中數人。其身蒙矢疵。神妙之至。感悅不淺。尚如四之日。敵不虛襲來。此方亂足相成所。加留途 號道 年元就與弘盛以交接之深。使弘盛奏事于大內。其後 可 四日六十八歲而終矣。法名拙菴道如居士。 笠井多年以 田笠井亦應公命而勤隨身也。 時 申入候 治 殿。大永三 至。早聚西國軍兵。供奉養植公終 一。以未成立。 亦然也。弘曰。此大內氏而爲毛利家 享禄 如。至義隆之時。 人。其身蒙矢疵。神妙之至。感悦不淺。尚皈陣之 功。弘盛從之相戰、顯武名。其狀曰。今度合戰 永正八年有舟岡山之戰。義興奉義植公命。廻武 利元就惡尼子之不道。 又掌畿內中國西海之成敗。任武家管領 元 恐々謹言。八月廿七日。義興御 何公之功。辱使二人叙五位賜雄劍 年冬義興 年 癸未秋鷲頭又欲起謀叛 讓家于弟正盛。天文十年辛丑 亦有 逝去。成日大永三年葵未四後弘盛落 公事無不從之。天文六年 而屬義隆卿之麾下也。 義植公再任 證文在今。晚年 入洛 弘盛以密策 一矣。當 判。笠井肥 盛拜領弘 舟

#### 上藤二郎

女子陶安房守妻

年與弘盛在一處得勇功。其狀曰。去廿四日相戰于舟岡東駕左忽執之。立所突殺。義與賞之賜金卷刀。永正八世四男一女。若時扈從義與。愛育太渥。背義與詣冰上生四男一女。若時扈從義與。愛育太渥。背義與詣冰上生四男一女。若時扈從義與。愛育太渥。背義與詣冰上

急使正盛為謀暑。 四年壬辰有豐州之 高樓正盛為議矣。 增威。闔國無不信服也。毛利家如月七日。義隆御判。笠井帶刀去界以調署。即時相調候。喜入候。 盛使義 于其傍。故隆 房為軍 世。才智拔群。義隆卿優愛異常也 以 無 則以內藤告焉。或以笠井與青景訟之。故元就卿父子常 退惟谷。于此不得已而皈我三穗也 追慕義隆卿出奔自害於長州大寧寺矣。失君失妻子。 亂。竟起隱謀。乘夜間而擊殺相良。從是已往。諸七等或 即殿。義興讓國于義隆。而後屬義隆 可為肝要候 害粉骨之次第。陶尾張守注進到來候。 加 忠勤之至。感 山 陶。或 此國 不通 **並亦為其** 件。八月廿七日。義與御判。大永七 有義兵志。密通陶說於元就。。終以反間戰。殺隆房 比 輝公。經月歸山口。則殿堂民家盡爲煜燼。忽 人皆無不韶屈。粵有侍臣相良武任者 書正盛。略在念。自天文八九年。 將。正盛隨 [國無不信服也。毛利家在大內之應下日。奏事日。義隆御判。笠井帶刀左衞門尉影。爾來日々 附杉內藤。而從着義隆卿者無庶幾 類 却爲禍矣。以此任父命之重。不更輕委 有豐州之役。先使數千騎相 一也故義興感之日。 働 一。不敢可遠之 恐々謹言。五月二日。義與御判。笠井藤二 房能不得其心于我君 悦不斜候。猶皈 殊甲 之。越城擊敵。隆房奏軍忠于 終得勝而奏之於山 首二。家人等鑿 將來能崇愛之。必爲股肱。用 陣之比。可有 去月廿六日。於大塚要 辛勞令祭候也 花晨月夕。無不相 。過日洗月。側聞 取 嫉寵爭權。國中 日。正盛自幼至今。 戰。 年有 首 Ü 隆房張威縱權 神妙候。彌忠節 九 更不能得利。 大塚之役。隆 其賞者也。仍 當斯時。正 早 以文筆 入實 謹言。 一天文 正

卷

此末孫仕武田家

作十郎半藏

女子野田勘解由 出左 衛門

源五郎三 河守

至妻柳 彌七 郎平左衛門 國 生 歲而逝。法名法岸院殿隣齊享德禪定門。 日中監。後執權抦。 不終數年。寬正三載二四女二男。自幼扈從从于持世不離其傍。

一滿宗宮內少輔 松

华八

利直

女子

法師號師彭 州妙善院之住。

又 四郎 後稱刑部大夫

数合戦の 大內政弘卒防長豐筑藝石等軍兵。加宗。生一女二男。應仁元年山名宗令與細川 全鹏

> 終。法名照元寺殿春巖紹回。 舊里 自文明三年至十五年。爲公方之後見。執行公家 。讓家于弘盛。翌年甲辰七月十五日五十 兹貞恒奉 餘載。既功成名遂而歸防州山口。此時貞恒 頭。廻 謀敗 敵 陣得大利矣。 相 歲

女子右田左馬助妻

重武彦二郎大和守 貞助 金太夫

武盛小二郎

女子相良之妻 重友傳內

盛氏權大夫

女子

俊氏助九郎

叉太郎後云肥前守

**于此也。明應二年夏細川政元起遊意擒義權公。即使家內藤。右田。間田。笠井。野田也。 故每國用無所不從事** 非其左右。至義與之時撰侍臣七人備文武事。日 之。義植公能窺計其間。暗夜逃出而赴北國。 族勇智士爲禁番也。然家族等憐愍禁番嚴重。而暫時 妻弘中三州之風。生一女一男。常仕政弘。朝飲 井肥前守晝夜腆待之。永正五年戊辰義與聞政元戰死 館。栖于防州山口凡十六年。其間令右田左馬大夫及笠 看。却皆爲譬心。 以是不能相留。速去潜赴大內義 欲怙恃親 陶

百 四 +

### 金二郎

一歲而爲沙門。號 流直。後知城州曹門寺之住。

# 盛安源三郎大膳大夫

安三丙寅年六月十一日卅七歲而逝矣。法名心桂義鐵。 促。使持世討之。嘉賴敗北之日。進先登得第一功也。文 相謀。全秋季討得滿點。此時太宰少貳嘉賴因不應催 殺義教。而後乘驕惱國民。以此大內持世竊與畠山持國 妻柳原之娘。 生一女二男。 嘉吉元年夏赤松滿祐發逆心

> 安正金三郎 女子黑河兵部之害

> > 华內兵

彦四 郎

彦 北條家

助利 春久 金內 太郎 仕

忠行

女子

權丸

上野石貝守爲養子。

女子 正勝 女子小幡殿之室 成田山 權八郎肥前守 城守

三郎二郎

春常傳三郎後號肥後守

一百三十九

九 + 六 笠 井

卷

第 百

### 三郎

幼時有 病爲沙門。後博學爲般若寺之住。號蕣榮

合

黑鞘銀作

丸太刀一腰白 當

1 米星鎧

領充行

之

而目。且于孫之極

也 之也。

回

太郎 彈 正 大 碗

曆 二年正 馬允郎 月四 H 玉 春 + 彦四郎 歲而死。

兵衛尉宫 内 八郎

里利吉內兵衞

盛

純武兵衛

定勝

歲死

幼爲沙門。城州臨川寺之住 也

弘忠 郎諱弘忠叙五位任右衞門大夫佐

手。剩計取旗 面。敵自數ヶ所聽來。味方所及危難候。 小幡左 一兵與山 所々得大功也。義弘殊有感。其狀日。去晦日於大宮 時行時盛以足利親屬雖從彼家。至弘忠以訟不協。 于民間。明德二年冬。大內義弘因義滿之命。 大之功難伸舌上。忽以 名時氏合戰城州內野。粵弘忠應義弘之募。 差宮田源內之首。包來三引爾旗之段神妙 此旗。自今已後。改先祖 男。正女死娶後 以智畧追崩

> 後。筑 弘、新學、葛西右衞門大夫數。此時義弘因軍功領紀泉二 於御前 州。以此賞家人各々忠。割地頒賜。弘忠亦加其員、 所矣。行齡三十九歲也。不二院冬嶺義松禪定 極之災。終戰死於泉州堺浦。弘忠亦相與戰鬪。 年來仕大內氏。盡忠不暇記。仝六年秋。義弘遇讒人罔 泉州吹飯。故構然于此。應永三年秋。義弘被九州探 。紫中國爲自討。其比定監軍五人。弘忠爲其隨 麥令披露者也·**仍如件**。 明德三年正月三日。

金 松諱弘通 假官名曰民部少 輔

月。霖雨之時。金松其年八歲。乘僕 妻移之娘。生二女三男。 足。倒投於井中。疾奔皈室內。佯不知也。一 後園。臨井底數刻。繼母遙見之喜悦。竊跣 世也。金松亦係繼母之不道。 飕之暴逆被埋井底。不落其命。終學名立功。 金松倒懸在竹笠中 于窓间。急告乳母。乳母聞之。 并。一 月歸其居 家繁榮必在後來矣。當此時弘忠奉 。惟天憂家斷。以此少婢告者也。想往音大舜以瞽 身體無恙。以此皆相欣曰。 家人々早來盍救哉。舉 漸聞之大怒曰。向者我失正女。期不再 啼泣不已。乳母嘆慨大呼日。幼 替在泉州吹居比。 魂變自戰 家人應聲。驚驚而曳 凡雲泥而 幼君雖落井。 義弘之使在 其事 少婢窺見之 走自後提 應永 粗智合。 台

弘長二年八月三日卒。法名閑翁壽清。妻大須賀二郎左 五郎

定廣太郎左衛門尉

重機又太郎肥前守

女子長尾平內左衞門尉景利之妻

女子土屋三郎宗遠之事

衞門胤氏之娘。生三男一女。

女子江間四郎妻 十五日逝矣。洞雲義徹禪門。 妻結城之娘。生一男一女。加評定衆。 文永五戊辰七月

時氣四縣兵部少輔

出家。號榮雲。

一時定又四郎

重政 天死。故以無嫡子。取足利義高之子爲婿養子。

三郎

清春 彌 女子早世 郎沙門

兵庫頭 俊政六郎

女子伊東出羽守妻

義邦八郎後云左馬助

名如山道艮。葛西家本姓雖平。以赣邦源家故取源爲姓生二女二男。文保二戊午九月二十日年齡六十而午 法

女子足利八郎義邦之妻

女子島山大藏大夫妻 藤灰郎左兵衛大夫

氏之招上京師。建武四年戰死于兵庫也

四 + 六 笠 井 来 圖

卷 第 百

二百三十七

宗遠土屋三郎

宗光

一光時

西西 元 祖。 因 軍 功 一之賞 睗 總 州 葛 两 庄 故 此 爲 氏 武

三八章号号

常家

康

家

清

\*

丘三郎諱清重

志山 重 命。構城 家者。去此 堅控銳。更不忘其勞。願 頭。清重小其 始應召為其 司 外 p 仝四年 一。與五 候御寢所邊命。清重亦其一也。壽公四年初夏。幕下新撰弓箭達人而 河 行平之姉 撫育殊切也。故諸民惠其德。不敢遊之節 及發向 越 上總椙山越。 數十。此戰治 六人竊過島山之陣前 人為誰乎。治承四年秋大庭三 奥 使。率 及成 也 要手 0 一。清重 人學文嗜武。一鄉食 而 五 而終得利 領軍 葉介常胤娘也、生三男 位。任兵衞 因之不得强辭。住此 從之。八月九日至 後賴朝 朝 討 暫留此國可鎮 敵 皈也。 、智勇 命清重 文治五 尉。銀壹 士五六輩 因其 云。後來必學 年秋。 日。今度在 一岐守 危 伊 武 三隔 則景親 年 成門。大 達 勇 年心 賜 倘矣。法 船 武 郡 三三十河 有 州 阿 朝 F 所 短 丸 津 自 東省 排 智 人守夜 不 欲 F

> 終年。嘉禎三丁酉十二月五日。行年八十一 建久四 人。清重亦加其員。射鹿三十二。於賴 餘 清 内 市 因勅 文事武功不可枚學。自賴朝 致身盡忠。其賞不淺。自今已後 重 非 交 其感領鵯毛馬。至晚年 舉勳功之家臣十人任五位廷 春有 漳 易 使管領 伊 下野那須野狩。 十家景為 闔 直 國 不 奥州 H 伊 澤 宏 盤井牡 其中弓 實 至二位尼公。仕 也 行。 朝召清重日。 賴 鹿等數 汝等子孫 尉。 朝之 馬達人撰 清重 一镑射 年冬賴 歲。疾 都。此 ¥ 之四 +-自壯 維三 [11] 冬义 朝 至

一時清小三郎諱時清假官名云新左衞門尉

治。因 之 奥州 清 セ 君 朝之 勅 重 題世。自 1 以 命。使 四 平泉 辦 不 也 此時 老留鎌 不 于 差 愛太厚。建久四年夏十七歲 賞 賴 洛陽盗 任 譜 朝之声「前」。以其 五 倉。 也 實治二戊申八月十日。急發痼 一位廷尉 拔群 士備 賊起 時 一弦之役 清 本所瀧口 4 犯禁 省定 承 国 率軍兵。 介 久三年夏。使 並為賴朝之扈 六宣領 1。清重 飲 10時清 2 銀 食。時人皆 敵有 而 姬 劔 清爲其 在 正 從當 净 也 大 于此。 力功。 0 元四 從。不離左 萬 士 4: 而 疾 騎 稱 之狩。射 時清 振勇 年 京水二年 其孝。 討 爾來 女 夏 京 才得 亦 賴 朝 海

### 笠井系圖 系圖部四十

一品式密卿

桓武天皇

高見王

平氏。

高望王上總介五位

良望鎮守府將軍

維衡上總介 清盛七世祖。

始賜平姓

高棟王

將恒中村太郎

良將鎮守府將軍 將門相馬小夾郎 自號平親王。

忠通

良繇鎮守府將軍 良無上總介

鎮守府將軍

高望。瓦望。良將。良報。良經。良文。良持。謂之嚴東七 忠賴村岡二郎

賴拿山邊禪師 常遠

忠常千葉元祖

實平 土肥灰那

遠平平次右衛門

二百三十五

第百四十六

卷

北條四郎時政八世祖。

笠

井 系 圖

家ノ名字而已猶存。珍重。
提也。總州常州ノ平氏等悉滅斷シテ。相馬兩

次郎殿以御家傳書寫之。與長四郎畢。次郎殿以御家傳書寫之。與長四郎畢。總領小村馬長四郎任所望。總領小大守ノ御內相馬長四郎任所望。總領小大守ノ御內相馬

相馬藏人佐則胤法名栢室道固

年 被召出焉。同 所 Ħ. 領 紋 月廿八日始奉謁台德院殿及將軍家。時家老三人 同 松緊馬の 1 。父沒之時 十三年十二月廿九日叙從五位下。 家紋九曜星。 僅 七歲。 遺 跡無相違賜之。 寬 永 六

# 相馬則胤覺書相馬略譜

自 德 州 國之 孫代 平 國 嫡 坂 宮仕 尊氏 之 流 胤 1 不 東 人夫永元 時。 々相續 為 殘 比。鎌倉之成 八 ---1 一。類 テ 守護 此 上杉方。馬加 平 へ降參。 總 。居住千 氏之內。下 \_\_ 葉于今在 領宗胤 族知行 職。 。就中絲胤 。天治年 居 子孫繁昌 氏 住 葉莊。其後宮方ト ١٩ ス。所謂 孝胤 千葉。 宮 中總州 總 F.E 肥前。其時宗胤 平氏 賴朝公有大忠。依之 方ニテ 相 1 其後遐 六黨是也。千 千葉 成氏 合 押領使 千 討 戰 葉 工八黨 方ニ 死 ノ時。千 27 = 卜成。其子 - 尊氏 從 此子 過テ テ 是 門貞 五 千 也。 葉 孫 葉 位 1. 0 胤 九 F

> 天 州 ノ家二 T ~ 移 年 中 1) ツ 郡 孝胤 胤 ワ カ 1 ガ末代々千葉 時 V 滅亡 0 。合戰數 ス 年 也。自胤方 = 繁昌シテ ,, 。至 武

掾國 賞奥州行 陸 元弘 經 馬 國 孫 并 相 3 7 ス 毛 0 ラ 憑 或 奥 兩 7 小 不 馬 1 依之行方ヲ改名 養子 時 守 次郎 被 香 相 家 建 3 .27 總州相 誅 馬 武 被 ラ討。承平 テ 兩 = ---方莊 一味 師 発 或討死。 流 ŀ -7 1 殘。 。自配 力 シテ讓名。師常ノ子孫數多 國 7 比。 州 馬 シテ 1 7 V 無男子。而千 宮方ノ相 相 賜 0 尊氏 \_\_ 0 年中為 若輩 歸。 所歸 馬 根 。鎌倉合戰二討 1) 郡 方 ンテ號相 元 0 ŀ 子孫 常 -將 ハ 1 宮方合戰 追討 都 馬是也。一方 州 配 千葉 平 軍 三四四 流 ョ立。伯 方 葉介常胤二男 =, 親王將 移 也 使被討。兄弟 馬 \_ ノ宗胤 代 一。將門ノ 城。 ラ ノ時。 其。其 ニテ鰤 一父常 代 刚 門八州 依 後 外 R -アリ 孫文 斯 在 其 陸 相 城 忠 味 族 波 7 0

所領同上。與平清隆數合戰。遂取標葉郡。道號日頭。

### 

領行 澤合戰。敵遂敗北。其後晴宗雖數襲 年宿陳之世。 河。北後與重隆 城。木戶城 重隆與伊達晴宗相謀攻城 111 濟之城 還所取之城。 重 且追 隆 數 合戦 重隆。到岩城 而 伊 IV 除守之。 於是出陳於平 達 取 領掛 城 [] 一十 城三 鎌 H

### **企** 制 單 正 大 弼

所領 外與輝宗合戰數 +Co父子相共出陣 也。其後與 十三。法名 同 1: 輝宗合戰。攻取古佐 於 伊 一通。道號 達 矣 領座流 田村清顯依請和朝。歸 慶長六年十月十六日於中村死。歲 為山。 河。與 井城。 晴宗合戰。討捕敵 丸森 城。子義胤 取之妨。此

### 我胤長門

所領 町。栗野。鶴田。黑澤。成田。大枝。小原。茂庭。本內。松 上。角 妙賀山 同上。 取芝二三箇所。始縣。同以與輝宗正宗戰于同領館 田。小泉。村田。石母田 真柳。湯之村。赤澤。此外騎兵雜兵千餘人擊 天正 四年 不合戰。互勵軍功。 田太郎 功。此時 達領古佐井之內矢 沼邊等主。 輝宗臣岩沼

> th 田 同 所 村死。歲八十八。道 領 原。其後依秀吉命在京之時。於江州內賜五 領 御 Iffe 遺物 同 院殿征伐石田三成之時。供奉依致經 去之時賜太刀一腰 會 。寬永三年十月三日叙 戰。天正十八年秀吉進 录: 從合戦。時敵敗 年於 得 常盤與正宗合戰。与無勝敗。同比於十二川縣之境的 領 雌 戰之時。相 邊宿。我兵敗北。 出陣。同比戰 勝 石佛駒岑。 八武州 拜受銀子五百枚。同十二年十一月十 同 江戶。義胤及利胤相共 戰于同 馬兵部大輔隆胤盛屬計 于同領新地追敵。 北。同比於同國 號外大。 無勝貧。同 領小深 同比於奥州 以爲遺物。慶 從五位下。 一發關東之時。執謁于相 于问 比郎從等與 田村郡 鹽 傅 領 同九年 被召出 長五年 松郡大場 7 金 死 引 圳 Illi 上字津 死。取 城 爲台 被改易 大權 m 此外與正 而 百 Fo 得 六 安 ti 志 現 州 德院 與正 同 0 本及秀小

# 利 紀 孫次郎大膳堯

位下。同 胤虎之助大膳 心明年 領 村死。歲四 年台德院殿御上洛之時供奉。 移居字太庄中村城 同上。慶長元年謁關白秀吉于 御陳義胤及利胤 十六年奉言上大權現及台德院殿。同 十五 。道號日葵。 相共供奉。元和三年 同十九年大坂 寬永 伏見 一城。同 年 供奉台 九月 一同五 年 + 年 德 同院月 五

胤賴治部少輔讃岐守小字松鶴

所領同前。白是以下住小高城。建武三年五月廿五 之由。狼賴之名代氏家十郎道誠差副起請文献鎌倉。 萬兵楯籠字多庄熊野堂。此時軍將式部大輔再進發 沒洛之後。一族郎從失度。至明年正月凡八箇月之間。 而 之賞領知焉。同三年奧州田村庄凶徒誅伐之時。於安 向熊野堂。有致忠節之感狀。建武四年正月廿七日 敗沒。此外處々合戰致軍忠。一族即從或討死或被創 父相傳下總國 隱居山林。於是中村六郎者代結城上野入道。而集數 胤賴悅之 率一族郎 得之 在洛。伯父光胤討死。此時胤賴驗。幼稚也。小高城 祖父重胤者鎌倉台戰之時自殺。父觀胤者屬 二年十 相馬郡 一月廿六日。以行方內千藏庄爲動 安堵御教書。 從。同二十六日攻凶徒。於是凶 自伯父彌次郎光

> 城 依父之讓狀領行方那。康安元年任讃岐守。同二年十月六月一日竹城保鄉如元領知之。延文三年十一月廿日。 坪沼鄉。爲勳功之賞領知之。應安五年領高城保內亦沼 南方增田鄉下村。然門鄉地。右各有證文。道號 月十二日領長世保內大迫鄉。 六月一日竹城保郷如元領 右京大夫貞家差副起 郡 一日補 同六年九月十八日領高城保內長田鄉。至德三年 國分寺鄉。鄉一族跡也。同六年正月廿六日以名取郡 谷 奥州海道撿斷職。 田 K 11 田田 請文、送仁木兵部大輔。文和三年 村。 矢柄。宇津岑等抽 真治二年七月十一日領宮 同十二月二日領名取 大成。 戰忠之由 內

憲胤小字千代王治部少輔

領兩那并宇太。真治六年八月廿三日。依**父**之讓狀領地如元。道號洞岩。

胤弘孫夾郎讃岐守

所領同上。應永二年依父讓狀領地如元。道號道空。

-重乱治部少輔

領行方字太。道號天石。

一高胤出羽守 一高胤出羽守

卷第百四十五 奥州相馬系圖

比國司 忠。同 司顯 斷職之由有國宣。同年志和職處是張彌三郎 倉合戰時。於法華 仰計之由有外 數致戰功 本領 言 1。奥州內伊县。 巨理 師黨 統 同 华典 卿發向與州之時。於旦理河名縣參會。以來屬 上。自是以下住行方郡。元弘三年七月十七日 遊猪 家卿下向之時。屬軍將陸與守家長隊下。於錄 原朝 。同三年屬軍將斯波隊下。進發關東。即 類之外。奧洲當知行之輩不可有相違之由。依 州内高城保郡可所務之旨。將 形。同年中前代蜂起之時。殊致軍功。 臣宣房宣。有辨官之下文。建武二年六 無相違由有宣旨。同三年七月廿六日。高 堂下自殺。因學名譽云々。右各有證 。字太。行方。金原。保郡等。稱檢 軍足利尊氏被 爲誅伐。國 致 戰 月 同

親胤孫次郎出羽權守

千葉城 自 坂水吞合 石副起 散 國司 將軍 石堂藏人隊下。 大將梶原三郎左衞門尉撿知之。 三年十一月廿二日 合戰 請文 之 尊氏可賜之由有判形。同四年二月廿 田 戰之時致戰功 時。補與州海道四郡守護。建武二年。於箱 時。將軍尊氏俄囚上洛供奉 。送仁木兵部大輔 靈山田村字津岑城凶徒等。率一族馳向而 進 發於常州關之城 相馬郡 吉良右京大夫貞家無偽之旨。 燒拂數百家。致先 。同年千田大隅守相共向 一族所領之跡五箇村。 真和三年 時。渡船河上瀬。 於京都戰致軍 日。陽軍 鋒 爲追伐

> 名聖心 同十一月廿二日。於名取川廣瀨川致軍功之由、右京郡倉木河而致戦功。一族郎從被創及討死。親胤又被 村庄司一族以下襲來府中之間。十月廿二千藏庄。勳功之賞領知之。同年字津宮伊達 州下大山庄內漆山門田飯澤等領知之一右各有證文。法 參宮万旨。大納言奉勅執行之。貞治三年九月十 質可任所 宮國司及顯信卿聞 行方內吉名村。馬勵功之賞領知之。同三年七月五日。 夫貞 月廿六日補奥州海道守護職。 學城之間。可討捕之旨。數 大夫催促之。 自 黨而 將 七年就吉野御合躰。含野心之輩出來者可退治之由。 家差 功之由 軍尊氏被號令焉。此時顯信卿於與方欲退治將 平六年可抽軍功於宮方之旨。少納 道 處々相戰 望之旨有可號令之狀。同四年六月十 副起請文。送仁木兵部大輔 號月洞。 。同年三月顯信卿以 京 。急馳向名取川而可抽軍忠之旨。右京 大夫貞家差副起請文。送仁 可沒落奥羽間之由。若有擒之者。忠 有御教書云々。觀應 年字津宮伊達飛驒前司田御教書云々。觀應二年十個教書云々。觀應二年十月廿六日行方內 十月廿二日馳 。同十二月七日以 功之由。右京大 言奉勅 兵 一日可 日羽 柴 創 田

重胤次男。父

襲來小高城。因與此防戰。同二十四日献退散。同廿七旦樂小高城。同二十二日廣橋修理亮經泰將數千騎而且於小高村宜搆城鄉云々。故攻處々敵館而退治凶徒。日十日。斯波及重胤送書於行方曰。成敵之輩悉可追伐。

# 奥州相馬系圖

高望王上總介

始賜平姓。

良將鎮守府將軍 良文村岡五郎 軍

從五

位

上

將門相馬小次郎

忠賴陸奥介

忠常 村岡次郎良文子。繼將門跡、 前上總介 常將從五位下葉介

千葉元祖。

常兼 干葉大夫下總介

元永以後補當庄撿非違使。

常重

使同父

干葉介 從五位下撿非違

千葉介

年追討平案之時。率即從屬大手之大將滿冠者鏡賴而承四年九月於相撲國府。自賴朝始賜勳功之賞。元曆元 子政幹女。源賴朝時數有軍功。補下總國守護職。

卷 第

百

四

+

Æ

奥 外 相 馬 来 圖

> 供奉。正治三年三月廿四日死。年八十四。 相馬次郎或號干葉次 郎

發向。尋赴西海之時。再屬範賴而發向。賴朝征伐泰衡

師常 曾云夕。賴朝追討平家之時。屬 題賴 母秩父大夫重弘女。領奥州行方郡 朝爾度上洛之時供奉一元久二年十一月十五日死。年六 而兩度發向。其後賴 下總國 相馬郡。等方

義胤相馬五郎

十七。

网 郡。與父同。勤仕源實朝。

**治綱**次郎左衞門尉

所領同父。嘉禎四年將軍賴經上洛之時供奉。

胤村五郎左衞門尉

所領同上。仕將軍賴嗣及宗尊親王。正嘉二年若宮祭禮 勤流鏑馬之事。

師胤小字松若丸彦灰郎次郎左衞門尉 所領同前。文永九年正月廿九日。可知行國郡之由御教 書。相摸守平朝臣時宗。左京權大夫平朝臣政村執行之。

重胤孫五郎或號小高孫五郎

藤太秀郷廻謀。伐之トイヘドモ。申國西國子孫殘多之。 シ誅之トイへ氏。其身鐵成故誅事不叶。然際原朝臣徒

將國和馬小次郎

常望小太郎 文國相馬小太郎 常州信太住。

賴望小太郎 信 太居住。

將長小太郎

長望小太郎 重國信太小夫郎 胤國相馬小二郎

代ヨリ相馬ト云。

義胤小太郎 師國相馬中務大夫 胤機相馬小夾郎 師常相馬小夫郎

**胤經左兵衞尉** 法名茂林。 胤忠上野介

**胤宗左衞門尉** 有二人子。

胤長左衞門尉

號月桂。

資胤上野介

門 尉

一胤實左衞門尉

胤義左衞 號在杯。

胤高上野介

號幸山。

號正安。

德延相馬小夫郎

號資誅庵。有三人子。

胤貞相馬小夾郎 胤廣因幡守 號天桂。

胤晴同小二郎 法名號玉宗。

號花桂。

整胤同小二郎 治胤左近大夫 號了山。

號實山。

秀胤小二郎 號春山。權現樣ヨリ御知行五千石被下候。 家紋繫馬也。

右總州相馬系圖以一本校合

爾二郎

行胤 女子鶴夜叉

治胤

社。

朝胤太郎兵衛

重胤 報 五郎 孫 Ti. 圆 E

光編 飘

忠死。

胤門養子。建武二年國司合戰時。屬斯波二郎於法華堂

親胤出羽守 建武三年五月於與州討 死。

憲胤治部少輔 胤 胤 賴松鶴入治部 弘 讀收守

少輔

盛胤太膳大夫 重弘長門守 顯 胤 讃岐守

高胤

出羽守

盛

彈正

長門守

義胤

利胤大膳大夫

相馬系圖

桓武天皇號柏原 原氏

葛原親

高見親王無官無位

高望親王

也。高望之御子鎮守府將軍良望朝臣。後二八常陸大嫁於予平姓給也。上總守二成 以後王氏尹出テ人臣二列 國香卜改名シテ。國香ョリ忠盛マテ七代也。

良將從四位下上總介

有兄弟二人子。

將門平親王相馬小次郎

**承平年中ニ。平將軍貞盛。良文。勅命ヲ奉。闢東ニ下向郡ニ新京ヲ立。百官ヲ居ヲ平新王ト名渠給也。依之掾國香ニハ甥也。伯父之國香ヲ殺シラ。下總國相馬有十二人之賞子。將門ハ高望親王之御孫也。常陸大** 

第 百 四十 五 相 馬系 闢

卷

胤氏四郎左衞門 胤村 胤繼 永仁二年 相馬五郎左衛 相馬 小 逝 去。 調 衞 FF 尉 胤 綱 亦胤經 Æ 門 尉

胤基次郎兵 胤重四郎左 師胤 Ŧī. 旅佐 衛 衛門 循 門 尉 剧 尉

尉

胤德

胤廣修

理 亮

胤 貞 住于武州師

秀師岡

二郎 岡

胤長小二郎

胤宗小太郎

胤

重

一四郎

胤顯彥三郎

胤忠

次郎左

衞

門

尉

忠重

勢兵衛

也門

衞

尉

胤養

左

衞

門

尉

胤

高

左近

大

夫

胤通 胤實十郎 胤 有胤 師 朝八郎 胤 五郎 彦三郎 余

家紋巴チ用。

三萬田不

彈正常陸介

胤

實彈正忠

小二 原

胤晴

小二郎

左近

大夫

爲信信濃守長山庄司

天正ノ比。

田庄將門宮建立。 (北人) 左四正

武州三田

田

正田

二百二十六

胤 國 二則

師常相馬小次郎

師 國 相 馬二

常家 實干藥介常胤二男。為相馬家督相 上總介

常時

上總介

粮

常綱匝瑳八郎

常安日井六郎 常廣道見入郎

政

飯高四郎

市忠日井太郎

一常重下總介

法名善應號照淨。

常衡海上與 海上

常直

常清

海上

治

承四年。光明山

=

テ高倉宮御供ニテ討死。

常幹

常滿

千葉介正六位 上

四。法名貞見。 母常陸國住平政幹女。建 號淨春。 仁元年三月廿四 日死。

成胤干藥介

師常和馬小二郎 常秀上總前司

胤盛武石三郎 唱念佛。如服無病大徃生。

胤通 胤信大須賀四郎 國 一分五郎

日胤園城寺律靜坊 胤賴東六郎大夫從五位下

常家矢木六郎 義胤 五郎

行常月張八郎

八十

胤綱小 次郎

胤家矢木式部大輔

第 百 [DI 4 H 相 馬 系

卷

二百二十五

常秀彌平二郎 常範佐賀二郎 常英 常宗岡演祖 雅 二郎左衛門 郎 常 常 定太山 國 二郎 頭平 將 將 賴御厨三郎下野守 平大華原四郎上野守 女子號如蔵禪尼

常勝多谷八郎 右京進

常行

勝重

忠家

勝家

常定佐賀民郡少

常信

常景 常直近江守

文國小太郎 父同被誅。

可義 ──

貞元子孫在九州

賴望小太郎

将門相馬小二郎自號平親王 將弘將軍太郎亦將俊臣

K

常望相馬小夾郎

長望

將長

將為下總守 將武伊豆守

- 良 **分** 信田小太郎 出現兄同被跌

景光

景遠

常將干葉小夾郎 元宗 胤宗 恒遠 恒親 也常武藏押領使下總介 忠尊山中善司山臥ナリ 將常秩父武藏守 忠賴村岡次郎 忠通村岡小五郎 造平山寺。 法名覺永。又永元氏云。武州押領使。源義家朝臣為 武州七黨ノ內野與黨祖 將門爲聟繼跡。 千葉四郎大夫 第 百 四 恒仲 + 五 基永野與六郎 相 馬 系 賴任 闖 常拿相馬六郎 元宗周防八郎 常時相馬小二郎 常房體根三郎又號千田 常兼千葉大夫下總權介從五位下 恒永 恒直垣生二郎 恒宗大藏灰郎 法名觀宥。 陸與國合戰討死。 胤隆武射七郎 常能金原庄司 常金原四郎 胤光椎名八郎 常益栗飯原 -近永野與庄司 二百二十三

續 群 書 類 從 卷第 百 四 + 五.

系圖帝四十

桓武天皇

相馬系圖

葛原親王 品大部

四日薨。六十八。四日薨。六十八。

高棟王正三位大學頭大納言 西洞院流元祖。子孫公家也。天長二年閏七月賜平朝臣

高見王無官無位早世 高望王上總介從五位下

寬平二年五月始賜平姓。

良望常陸大綠陸奥守鎮守府將軍改名國香 於關東為將門被討。

良房常陸大綠

良將從五位上陸奥守鎮守府將軍

良文村岡五郎又重門 良兼 門下初ョリ合戰。 Æ 良定 云

下總介

良繇 良詮上野介 良生常陸六郎

常高

-忠光常陸掾

良持

良廣駿河十郎 此子孫在九州。

二百二十二

一角機左衞門二郎 常光七郎 胤賴同三郎 金房丸 泰胤四郎 胤 右走湯山般若院系圖以本書寫校合 元彦二郎 又五郎 師胤 元胤三位房 胤春彦四郎 朝胤孫二郎 良胤卿房 卷 胤親左衛門四郎 第 百 胤盛叉二郎 四 + 四 胤泰彦四郎 般 岩 院 系 圖 二百二十一



- 胤盛武石三郎 廣胤六郎 盛算 快盛 快辨 弘運 景眼 真弘海 弘景 弘海 弘祐 如照 卷 第 百 四 + 四 長胤新左衞門 快周 實翁 業弘 胤 空算 快運 弘賢 眞 般 重 弘 岩 六郎 院 系 週 **着行中務丞素選** 胤景太郎左衞門 胤道國分五郎 一胤方海上二郎 胤信大須賀四郎左衞門 師胤筑後守 長胤六郎中務 胤朝木內下總守 胤賴東三郎太夫 重胤 法名念覺。 胤氏四郎左衞門 貞氏 胤時甲斐守 太郎左衛門 備中守 胤泰孫左衞門 宗氏肥後守 顯胤二郎左衛門 良氏同 二郎 二百十九

時胤

存。永安寺入道。 胤千田太二郎

賴 胤

貞胤

一宗胤千田太郎

胤貞

胤將

宣胤乙御曹子

享德四年自殺。

法名常賢。又欣阿彌卜云。享德三甲申年六十三死。

胤宗

胤貞

某千田 胤次 太郎

氏胤

滿氏

師常相馬五郎

常家六郎 義胤 五郎

胤家式部士

太夫 門尉

胤綱

左衞

**肺**五郎左衞門

胤

胤

親二郎

胤織二郎左衞門

泰胤民部太夫

胤泰奥州 胤能太郎

無胤——

胤技

法名安叟常泰。

般若院開山

基胤

嫡

胤直

孝胤 常輝

勝胤

二百十八

武綱下野權守 宗遠土谷三郎 支平二宮四郎太夫 常澄上總介 常胤 千葉太郎 常廣同權介 義常同

勇士秩父十郎撰給白旗。十二年之末康平五年實二八幡太郎義家安部貞任追罸之時。與入先陣。譜代 十七歲也。合戰之每度先懸武略多少。

重綱

重弘秩父太郎

胤茂野本太郎

胤義太郎

義成

胤隆 胤元

胤業八郎

飯倉。柴崎。貝塚。平木領。

胤員

時胤尾垂六郎

犬浦大田先祖。

重忠正司二郎

重能畠山庄司

有重小山田別當 重康同三郎 重成稻毛三郎

常長千葉二郎太夫

常滿

常房

第 百 四 +

四

般 若 院 系 圖

常重 白井三郎先祖。 號大介

常兼

常明上總介

常家太郎

千葉介

胤政

成胤同介小太郎 常秀上總介

胤綱

秀次

胤忠田邊多號五郎

二百十七

卷

四 + 四 般 若 院 系 ERR

爲通三浦平三太夫 忠通 忠賴陸與守村岡灰郎 良文 義機 奧州十二年戰八內八人。 同小五郎 義 透明 三浦介

政恒武藏守

武本

忠常

從五下上總介

景長

景時平三

泰家豐島平檢檢三郎 常將 恒家 八幡殿ノ內七騎之内。

清光葛西三郎

忠拿山邊禪師 重平中村太郎 武藏國押領。 武基秩父別當 恒遠 宗平 笠間押領。 中村庄司

常宗

景通

景久梶原太郎

景村鎌倉四郎太夫

景明長尾太郎

義村平六左衞門

將常

義澄三浦介 義宗相本太郎

義盛和田小

太郎

景政權五郎

景次

實

平

遠平同彌太郎

爲景同權九郎

二百十六

景季權六

居士。 慶長二年丁酉六月十五日死去。行年五十八。法名道山 感狀等。

胤次六郎左衛門尉 高範左馬亮實風見

益子右京亮室。

高時六郎 慶長年中上三河四郎左衞門相共於上河討死。

寬永元年甲子十月十三日卒。行年三十八歲。法名道聚 久次郎

照胤 熊之介

居士。

母者櫻井氏。鎮守妙見八幡之軍像造立主也。

與胤大須賀十郎

胤方君島六郎 母者高橋氏。

般若院系圖

桓武天皇

葛原親王第五皇子

品

高見王無官無位

高望王從五位下號上總介 淳和天皇御宇天長五年出王氏。始賜**本姓。**御子十二人。四男以下无子。不繼子孫。

良望 國香常陸大掾 領常州。爲甥將門被討。

將門上總守高望孫鎮守府將軍

甥成將門養于。知行五ヶ國。 爲領知日本國。兄將賴定太政大臣。良文雖爲伯父。 領出羽奥州。號平親王。領東八箇國。立京相馬郡。

良將 良定

良兼

百 四 7 四 般 若 院 系

卷 第

二百十五

卷

#### 貞 八人祖母 井伊豫守

光胤 圆 從 五 位下備 中 守

九歲。法名道哲居士。 者梶原彈正女。長祿元年丁丑五月十日卒。于時四 ---

長山修理亮忠好室。

茂胤 八郎從五位下備中守

卒。年三十五歲。法名聖高居士。 母者鹽谷左衞門大夫義孝女。文明十 四壬寅三月八日

定胤 七郎備中守

卒。年四十二歲。法名道白 母者今泉但馬守高光娘。 居士。 永正四年丁卯六月二十 DU B

胤家六郎 從五 位 下 備 中守

時三 母者壬生上總介養雄女。大永七年丁亥七月八日卒。于 十二歲。法名道高居士。

神山 下總守綱藤室

城云々。

十八年庚寅

君島備中守平高胤等

有戰

功。

因之從

公賜

東中務。字都宮國綱爲後卷。

物。字都宮國綱爲後卷。芳賀左兵衞尉成秀吉征伐北條氏政及氏直等。于時佐竹

因之國網公以高胤爲將追討之。有勳功。故爲賞賜益子

于紀七郎等

與北條叛逆。押領幾邊。

廣胤 太郎左衞 門尉

> 法名道榮居士。 那須合戰之時。 於五月女坂討死。于時年三十三歲。

王

生

高宗女。

天文十

八年己

酉九月二十七

字都宮光明寺幷桂蓮寺開山。

戶祭下總守室

五 郎 從五 位 備 中 守

高 綱安。 場上 公母 書 芳賀 守。礒兵衞尉宗永等在于本城。守都宮兩方之粉北條左胤并玉生美濃守高宗。同樵大夫。可歸共於應加藤大隅時國綱公出張于田氣山城。防於鹿沼之城徒。備中守高 長。鹿沼右衛門尉綱 天正十三年乙酉壬生上總守義雄。同大門左衞門尉資 京介。壬生義雄等阻日河合戰。各有功。南方敗軍去。 大膳綱安者晴朝之將爲三戶邊左衞門尉被討 搞大膳範實。竹林淡路守業宗皆先鋒有功。赤埴 《猿山有功。此時赤埴伊豫守藤原綱雄。同大膳亮 《賀刑部大輔清 孝高女。永禄年中結城晴朝合戰 勝等叛逆而與力北條氏直為寇。于 一大々の

胤小田備中守藤原氏 左衛門尉始號 大 須賀八郎左 衛門

實治 宮賴綱。住同國君島鄉。是故改大須賀號君島。弘長 辛酉八月七日卒。年五十八歲。法名道昌居士。 元 年與平泰村成御敵。合戰之後下於下野國 。賴宇

重胤七郎左衙門尉

同元年丁未六月五日。為秦村於錄 倉法華堂自 害

#### 成胤 左衛門 尉

貞範祖母井左京介 母者三 十二 歲。法名道忻居士。 浦平行泰女。永仁三年乙未四 月二十四日卒。年

正六位備中守十郎

建武二年乙亥十一月。於三州矢矧合戰有勳功。依之新 六歲。法名長基居士。 義貞賜感狀等。曆應元年戊寅八月十六日卒。于時五

從 五 位下備中守 富高

岡本信濃守

母者字都宮上條上條美作入道時網女。觀應二年源尊 《箏弁任官位。同年辛卯十二月二十日。於上野國那和一別於駿州薩埵山。與舍弟惠源合戰之時有勳功。賜感

> 于時三十三歲。法名道慶居士。 郡。爲桃井播磨守源直常。長尾 左 衙門尉等合戰討

死

胤重風見新右衛門尉 女子 藥師寺三河守紀綱之室。

胤光延生次郎左衛門尉 胤景大宮兵部少輔

泰胤 從五位下備中守四郎

母者字都宮氏家上總入道盛綱女。延文三 十日卒。于時二十八歲。法名道謹居士。 年戊戌正月

知胤 從五位下備中守四郎

卒。于時四十一歲。法名道慶居士。 母者益于出雲守紀貞正女。明德二 年 平来十 二月晦日

胤 元 備中守四 郎

母者氏家備中守 卒。于時三十二歲。法名道清 網經妹。應永二十二 居 士。 年 乙未六月十三

平次郎從五 位下備中 守

五十一歲。法名道喜居士。

卷 第 百 四 + TU 君 島 系 圖

二百十三

**柯武天皇十二代後**胞

從五位上千葉介

被賞。子孫繁榮。亦建久三年壬子八月五日賜政所職之 故被仰曰。吾以常胤如父母思召云々。因之追討平家後 歲也。法名貞元。道號淨春。爲右大將賴朝卿多思功。是 母平政幹女。建仁元年酉三月二十四日卒。行年八 御下文曰。

總國住人常胤可早領掌相傳所領新給所領地 頭

合戰之功績。謂奉公之忠節。勝傍輩致勤厚。仍相傳所討件賊徒運策之處。常胤奉仰朝威。參问最前之後。謂右去治承比。平家擅世者。忽緒王化。剩圖遊節。爰欲迫 狀 領亦軍賞充給所々等地頭職。所成給政所下文也。任其 于子孫不可有相違之狀如件。

賴 朝御 在判

久三年八月五日

佐土 1木。千葉。北條。結城是也。賴朝公被定之云。一岐。村上。佐竹。武田。小笠原。新田。足利。木曾。 同 等 佐

胤 號推名。 IE 千葉介 太郎

常師

相

品夾郎

胤光五郎

胤盛武石三郎

大須賀四郎

胤 建曆 功賜 於甲州井上庄。亦承久四年壬午。於字治橋合戰有三癸酉年五月。和田左衞門尉義盛合戰之時。依勳

胤通 國分五郎

胤賴 東六郎從五位下平太夫

日 治承四年。高倉宮同時 胤園城寺律靜

死於光明山

太郎

道信 胤秀從六位下左衛門尉 早 一世。

次 郎

賓治 介秀胤父子兄弟討 元年三 浦泰村合戰之時。 有勳功。 限 將軍御方。

E 總 相談

信泰五郎左衛門

朝氏從六位新左衛門尉

雌鹿之所雄鹿可書。樣子如是。



陳之紋用之。但白地用時者可用白地 "以一种",但是類可用也。但族者可用白地。同吹清黃三星七曜或九曜。何星類可用也。但族者可用白地 "以一种",



卷 第百 四 + M

君 島 系 圖



故。所 常胤。幷胤 稿 于 如 成 掩 常 中。 護。七騎 南 騎襲於千葉城。成胤等戰負爲七騎。於兹 平家方人同 成賴。師 於平 賴 百 胤 薩 。胤 于 無鎮守妙 朝卿。 源賴 千 則 也 成 加 盛 家 萬騎聲。忽破 得 胤之上。乃雲中 並 胤 一。胤 加 因 追討 力。一 朝卿擧兵於 正。師常。胤盛。胤信。胤道。胤賴。安 護 乃有 轡返合戰于大軍。于時 。道 汝 見大菩薩。日比所奉念是也。教垂 國之住人千田判官親政。率一千餘 信。胤道。胤賴等加 也 至 之素懷。于時上總介廣常。千葉介 信。重胤等者。 则 一度 念來 感 拜 悦曰。 奉幣。亦自請于妙見。立 大軍 之 于兹。乃守護 豆州。 童子 生捕 是偏 揚 聲 現 于時常胤 有於千葉城。 親 相戰。凡七騎之聲 而 成 御 政 曰。吾是妙 胤等至忠武 黑雲一村 味方。乃 及郎 七騎 胤正 防敵軍 從等。參 念日。 成 于時 御 見 降 胤 願 剛 大 師 應 Mi

> 十二日 御鎧甲幷御旗二十二流奉 西三郎景益。其外郎從等御供也。于時賴朝御 領。因兹 家之紋事 恒 年 例之祭日也。常可奉念之矣。 々祭禮無意。就中自七月十六日 納于 寶殿。被 附 至 於 加中 劒

紋。故相傳為家紋。亦以薄秋鹿雌雄 謂 子孫。是故改其 了欲歸。一 之花 昔有下總國 之嫁之。故使天女之羽衣竊臟之。然天女各見花 使天太懸置于松枝。其容貌輝於邊。其 天人腰懸松。或號千年之松。其 樹。其 女無天衣不得歸。則相 花盛時。 葛飾府 所名千葉。其松 千葉 必天女各降來 郡 人國 名天 天 止 主。 加 并用 衣 羽 為 遊覽于園 公國主 有 園 衣 夫妻。多 種 云。 月星之 松。亦 一欲留 7-葉

一女子

以東長門本寫之

## 君島系圖

將 願 良 Fi. 龜 息災寺。是人王四十五代聖武天皇之御顧 作。本朝無雙之尊像也。元鎮坐于上野國 夫 十代 薩 門 兼 五 當家千 平 加 及良 氏 年之御建立。行基菩薩之點眼也。其後 應 之靈社。 合戰。于 桓 大 護 須賀 武天皇之後胤。 棄鎮守妙見大菩 文蒙勅。於武藏上野之境染屋河。與 亡凶 時良 良 君 徒 文 島之系 文戰負矣。於茲忽 給 悦 B 至 圖 今幸 心祈誓。于時一人童 陸奥鎮守府之將 并氏 薩者。毘首蝎摩之製 陳 神鎮守家紋之事 于 前申 拜於 前 伏 妙 久留間 所 人王 請 見 軍 神 子 平 大 平 仰

剛

修寺爲妙見寺。

亦人王八

十代高

倉院治

承年

改海 天皇 家之守 之。蹲 人 癸巳十二月二十三日也。亦人王 海上。于時人王六十一代朱雀院 御字 因 知 七佛藥師 護 曰。染屋川之合戰守護於汝妙見者。足可土付。 帶甲胄。 菩薩 王 應聲見之。誠有之。 何尊守護於良文。故心中念之。于時虚空有聲 戰 六十 大 上 勝 居 護矣。 奉 治二年。千葉介與 畢。 也 于 現于良文之陳頭 應現 六 移 因 童 但 代 于 子前。 汝 良文 是 千 \_ 。妙見大菩薩尊容七體鎮坐給。未 如 童 條院 葉 今悃 **愈鉛** 子 合掌問 鄉 何人。 之 北 因奉守之。移安置于下總 肝。 祈 御 斗 (伊勢齋 防於將門兵。良交乃 現于兹。亦 山 日。良 願 童子 則請 所 金 也。 剛 宮氏 于寳 答曰。吾 七十 文今蒙重 修 其 寺。 長 殿 元 後 承平三年 五代崇德 可 拜見之。 計會。而 此 亦 為 是 改金 地 妙見 子 汝 是 武 加 拜

口宣案二通。 元祿二己已年申官位。號從五位下長門守。有敕許之。

胤貞當爾宜中臣連

御豐子連

資永三年入齋宮。

安西彌右衞門妻ニ嫁ス。

**胤保寶宮代東主膳後長門-號** 

并社領之如先規三百石下賜之旨被仰渡。相勤。 父胤貞故有而。享保十二丁未年當禰宜職被召放候處。 戊申年二月。寺社御奉行黑田豐前守於宅。太田 小出信濃守寄合列席二而。齊宮代可相勤旨。

甚兵衛安西 後隱居如斯下號。伯母聲之續尹以。安西彌右衞門方江

胤充 東主膳

岐美濃守於宅。松平伊賀守。 土井大炊頭。久世出雲守 延享元甲子年十一月。寺社御奉行大岡越前守於宅。父 保家督并齊宮代可相勤旨被仰渡。 胤保如 時之相勤 在候處。明和五戊子年十二月十八日。寺社御奉行土

> 列席二而。如先規當禰宜職被仰付。公儀年始御禮之 儀。大宮司。 惣大行事。當禰宜三人二而代、代、御禮

差遺。橋本喜八郎妻二嫁ス。 安西甚兵衛後隱居。如斯卜號。伯父之續,以養女二

女子 齋藤八右衞門妻ニ嫁ス。

東甚四郎

病身二付蟄居。

**基本** 

東七藏後主膳下號

胤豐後胤親 主 膳

炊頭列席二而被仰渡。年始御禮養父如時之相勤。 行久世出雲守於宅。土岐美濃守。松平伊賀守。土井大 願之通胤充跡式并當禰宜職共二可相勤旨。寺社 六己丑年三月。寺社御奉行在奉顧候處。同六月六日 兄胤充男子無之三依 一而。弟タルヲ以。家督之儀明和

卷

歸城。都 3/ 出城 1 玉 サカノ地。既二退散必定ニチシツメラレ。同日チ 諸德寺鏑木本意。鹿島和談。 カフの 。 當· ニテ翌年二義元息歳末 乘取 鄙二無其隱。爲後代ノ徒事ヲ注畢。 相ハタラカレ。 地江同心二歸陣。 遂 本 意小。八 ノ物百余人。三庄ノ衆百余人打死。 ヒライニテイテ一戦。ヨシ チウニ 四年義幹本随 丸引立。當方二 其隱 其後鹿島大亂。義幹 ナ シ。翌 鹿島宮中ョ Ŧi 年 年 W]

集り。 事。廿六日ョリ人足初ル。八月十三日移三庄ヲ始。还 安倍イサウ。清明卅六代ノ博士。深秘之第士祭ラナ 天文元年辰六月十六日當地事始り。同十八日落中。 寄進多シ。何モ大旦那トガウシ。努々疎ラ不奉候。 神。具塚新宮。東福寺再興初シテ。神社領無相違。御 廿六日入佛。天文六 年丁酉御堂殿正月十八日事始 年癸巳三月六日柱立。同廿七日棟上。翌年甲午霜月 。天文七年六月十八日ニナル。妙見堂。玉子 書請不可有際限。後人ノメメニ徒事チ書加毎月六日宛之内。七年六月十九日迄注畢。 水 ノ初。享禄 上雙饒ニシテ甲乙其成勵 ウギウ。相澤。ヒタチハワウ グンデウ繁榮ノ始。甚深貴特ノ事アリ。 六年丙戌七月朔日。樹林寺三十三神ノ繪書始 百万人二モ過 江雨降。 四年辛卯十月九日。 前後百日ヒテル。奇特ト申ラキケル 一ベキテマト申ナラハ ヨリシモ年々ウチ 大堂事始。天文一 ラチ書加 シソロ。地 尚此行 大明

齊宮仙王子。在職 五 十八年。

爾宜東大膳

谷。波々賀利。鹿 母清長姪。父滕繁相續於當禰宜以後。下總國 當 度。青馬。宮原。石出七ヶ村屬 東庄 當當 襧 飯

宜田

家。官途牒遣之。

殿之內陳。故 造營有之。然假遷宮之時。 元和四戊午年相國 鑰。然猶則廣不恐神罸。背官命散 鑰。謀入假殿之內陳。依之訴官庭。蒙裁許而 州八幡。再雖訟官庭。不窺官命。依齊宮令出輿誤。却 逐。於茲當爾宜家退轉。此時繁長二十歲。 不得默止。因建久年中之例。供奉齋宮出 秀忠公 爲大坂出 主 则 百計。攜新法 陣之御 廣 舊例 厢 奪 0 。要入 取彼 私 當 脏 假

### 胤 當 禰宜東八右衙門

官 父繁長 以 邊往 行井上河內守。板倉阿波守。松平出雲守於寄台席。 來愁訴。凡十七年也。于時萬治元年九月寺社 不幸當家及退轉。胤長 再 爾 宜職 賜 胤長。此中間當家退轉四十余年也。 愁之。十七歲 春出于江

女子 齊宮。御菊子連。寬文五年入宮。

宜東主

# 律師[此系恐誤]

名代不相被。引攝寺主僧位昇進之時。俗系卑賤。徒 長後。右之系譜勝繁相續之。 能昇進。故憲通律師。從胤重家系預之。胤重嫡 勝繁成 不

師尼

助秀 實壽院住。引攝寺姉。

父子三人米井ニサイデ打死。

持秀質父。名代可相續者也。

忠秀

助秀マゴ。直相被。

女子

勝繁東右衞門大夫 當爾宜中臣清長妻。

神野。寄居清長宅。此時行年二十五歲也。清長臨落命 顧爲養子。故不得止而應顧命。補職纔三年。 田落城之後。潜遁 爾宜清長者姉婿也。清長妻悲、流浪。因愁招移宮中 石上村。客居六左衛門尉館百餘

郎。石出大炊助。他事二付テ當方退散。此度ホドラ、 方。櫻井右京。寺島ヤテ「マ、シキコエ。寺島遊心ノ刻。 人。コガノ住人中山。房州ノ住 門繁久。又二郎繁平。左近四郎。上代名字仁。其刻牢內新四郎繁利。櫻井二郎右衞門繁則。高橋太郎右衞 繁良。世田二郎五郎繁量。宮内孫二郎繁元。大夫木 部右形帶刀兄弟。石出彦右衞門。カマガタ左衞門太 忠節シテ告が來ル。大藏イトコ波々賀利殿。多田兵 小見川綠者。此度同心共ノ衆。實積寺。成住寺。宗心 細云。永正十 三丙子 年九月七日入着。年數二十五 本來上代出所。 櫻井家風大藏繁行。多田主殿助 カスヤ。地衆同 心心之

ナシャブン。

寺島入道。同新四郎打死。上代鏑木諸徳寺ノ物卅余 同日 鹿島引立。當方上中下悉同心。須賀山二地セムル。 翌年丁丑二月十五 、ウツヽヽソロ。同日ニ飯田カウサン。木内ノメン ン歸參。前代未聞。當家ノ褒美。 逐本意。十六日二大 和イヤシキセメチトシ 一夜。寺島無 爲チボクシ。爲逆心。

。然二十 二年戊 辻殿退。二月十日ヨリ三月十六日迄度々ノ 寅十月氷、興。卯年大亂。海上衆ヤサウチ。 六日夜。人数六十人計ニテ。海上 一河島ノ

系 圖

胤 方海上彌灰郎

胤泰同孫六左衛門 胤景同左衛門夾郎 法名道胤。海上惣領夾第也。

**公胤同八郎入道** 名理慶。

師胤筑後守

憲胤筑後守

法名芳桂。實子也。

某筑後守 法名芳翰。七十人力。祖父憲胤跡相續。芳桂子。

胤家左馬助伊與入道

朝範波々賀利祖「子

法名宥郡。

龜壽丸

六郎

法名正翁。芳翁灰男。何ゃ胤貞弟又六。同女子一人小胤貞 法名桃陰。芳翁一男。此息宮壽丸若年殺害。

某備中守

法名行遲。 同圖書助 行長

見河江。

先立テ死。 同 次即丹後守

> 胤 仲

胤 氏出羽守 法名空覺。

胤光六郎本滿胤

法名宥全。

胤秀大郎大 左衛門

胤元

左京亮

某同六郎

某同中務

胤

顕 同丹後孫大郎

同

胤重 六郎

胤久

小大郎

伊與入道ノマゴ。法名宥秀。

胤義

左馬助

原三男。山口。世持事卅七年。法名桂文。五十二死。

二百 PU

早世。號妙童院。

常慶下野守

常緣下野守

常庵和尚木蛇寺

氏胤中務宮內少

法名素珊。

法名素曉又素傳。總州東莊三十三鄉幷美濃國郡上郡 敵感之。則以郡上城尹城之畢。古今集尹令傳授公家。 下向之間。齋藤妙椿攻落郡上城。常緣詠和歌送妙椿。 承久二年ョリ至文明無中絕相續。應仁亂時。常緣關東 雙歌人也。

賴數為內少輔 法名素光。

常和左近大夫

賴房

胤氏

卷 第

百 四 + 四

應 嶋 當 編 宜 系 圖 1名素純。歌人。入集。

常胤大王葉介 鹿嶋當禰宜系圖

法名法阿。

胤賴東六郎大夫 母同常胤六男。

重胤 同太郎兵衛

胤 法名豐然。 朝木內下總守

法名素遇。 同中務 丞 尚胤

法名素經。

常氏宮內少輔

六代正統。

法名素山。壽昌院。自爲家卿古今相傳。至永禄年中

二百三

東系圖

**利利** 號東六郎大夫。

重胤平太

歌人。武者所。法名覺然。定家卿并實朝御弟子。

一胤行中務丞 胤朝木內下總二郎 人。法名素暹。為家卿

猷道相傳。

胤康風早四郎

胤方叉二郎

即

胤泰海上

佐竹遠江守妻。同刑部大夫義篇母。女

胤叔

成胤本庄七郎

胤景備中守

海上祖。

師氏 法名素果。明德三年相國寺供養隨兵五人內第三番目。 永廿九年二卒。 下總守

胤綱下總守式部少輔又益之元云

行氏 下野 守

歌人。古今集相傳。法名素道。

時常

歌人。續拾遺集作者。

後撰集作者。法名素阿彌。

氏村

新續拾遺集作者。法名素源。

常顯下野守 新續古今集作者。法名素英。天龍寺供養供奉人。

法名素明。

-氏數下野守 法名宗玄。

長山修理亮忠好室。

茂胤 八郎

日卒。三十五。法名聖高。 母鹽谷左衞門大夫義孝女。文明十四年壬寅三月十八

定胤七郎

十二。法名道白。 母今泉但馬守高光女。永正四年丁卯六月念四日卒。四

胤家六郎

母壬生上總介義雄女。大永七年丁亥七月八日卒。三十 二。法名道高。

女子

神山下總守網藤室。

廣胤太郎左衞門尉

須之役職死於五月女坂。時年三十三。法名道榮。 母壬生美濃守高宗女。天文十八年已酉九月念七日。那

字都宮光明寺及桂蓮寺開山。

第百四十四 于葉支流系

圖

卷

女子 戶祭下總守室。

五郎

高範左馬亮 卒。五十八。法名道山。 母芳賀刑部大輔清孝高女。慶長二年丁酉六月十五日

女子 胤次太郎左衞門尉

高晴六郎 益子右京亮室。

晴胤彦灰郎 慶長年中於上三阿戰死。

寬永元年甲子十月十三日卒。年三十八。法名道聚。

照胤熊之助

母櫻井氏。

與胤大須賀十郎

胤方君島六郎 母高橋氏。

鄉。因改大須賀。以君島爲氏。弘長元年辛酉八月七寶治胤。泰村誅後奔下野。依宇都宮賴綱。居本州君島 日卒。年五十八。法名道昌。

# 成胤左衞門尉

法名道忻。 母三浦行泰女。永七三年乙未四月念四日卒。年四十二。

貞範祖母井左京亮

胤 十郎備中守

富高岡本信濃守 建武二年乙亥十一月。三河矢作之戰有功。新田義貞賜 感狀。曆應元年戊寅八月十六日卒。五十六。法名長基。

綱胤備中守

尾左衞門尉戰。於上野那和郡而死。年卅三。法名道慶。 母字都宮上條美作入道時綱女。觀應二年薩埵山之戰。 尊氏卿有功。賜感狀。同十二月念日。與桃井直常。長

胤景大宮兵部少輔 胤重風見新右衛門尉

胤光延生失郎左衛門尉

藥師寺三河守紀綱之室。

泰胤四郎 日卒。年二十八。法名道護。 母宇都宮氏家上總入道盛綱女。延文三年戊戌正月念

知胤四郎

四十一。法名道慶。 母益子出雲守紀貞正女。明德二年辛未十二月晦日卒。

胤元四郎備中守

三十二。法名道清。 母氏家備中守綱經妹。應永廿二年乙未六月十三日卒。

-秀胤 平灰耶

母宇都宮基綱妹。應永三十四年丁未九月三日卒。五十

貞久祖母井信禮守

一。法名道喜。

一光胤三郎

名道哲。 母梶原彈正女。長祿元年丁丑五月十日卒。四十九。法



百九十八

卷

第

百

DU +

M

葉 支 流 系



卷

第

百四十四

千葉支流系圖

百九十六

根植 玉阿 胤有海上五郎 - 胤 方海上 來耶 胤 兼胤 治 胤久四郎 **「胤六郎** 森戶領主。 法名道胤。 景阿 海泰 教胤 某九郎 顯信 胤義 重義七郎 上物領。 五郎九郎 第 玉鄉主左衛門尉 六郎左衛門 機根鄉主太郎左衛門 孫六 六郎 百 四 + 四 胤見孫六 胤 爪豐兵庫助 千 葉 支流 系 圖 盛胤東七郎 胤世七郎太郎 行鹤中務丞 長胤海上四郎 號船木。法名理 法名妙覺。 胤廣常陸六郎 師胤筑後守 公胤八郎 胤忠 胤貞長谷左衞門 憲胤筑後守 佐竹義篤妻。 法名理性。 法名理慶。 五郎 胤顯常陸介 跨胤彌七 百九十二 五

干 葉 支 流 系 圖

泰行 法名行暹。 行長助三郎丹後守 胤長神 先立父母。 圖 書 助

川戸大

銀大月川。

平太

定胤平太六郎

常氏六郎

胤任小六郎

胤是中務 胤耀 二六郎

胤秀女郎左衞門尉 法名宏覺。

法名宏金。

胤氏出羽守

金融壽丸 六郎 胤光六郎

百九十四

義行 素源六郎左衛門入道

四郎

東胤賴 東六郎太夫

某七郎

五郎

某童名龜王丸

行泰五郎七郎

竹王丸彦五郎

一**長胤**叉太 法名了性。

重胤 太郎兵衞

法名覺然。 中務丞

胤

法名素暹。

**就村田。** 胤養六郎 朝通彦五郎 賴泰 師 信胤五郎太郎 法名信聖。 小五郎 -某又五郎 -某小六郎 泰孫五郎 胤賴 胤朝 乙若 宗通彦六郎 盛村小五郎 卷 代若丸 第 孫五郎 八孫六 丸 百 74 + प्प F 葉 支 流 系 IS 胤實太郎 常義 胤村彦次郎 大戶矢作領主。 泰胤彦六郎 一治時十郎 氏胤余一 胤氏孫六 通 賴通十郎 胤賴孫七郎 就春社。號矢作物領。 胤輳彥二郎 就外戚所領。 远泰八郎 同六郎 - 韓胤太郎 長又太郎 御 房丸 百九十三







百九 +



流 系 圖

稳

景為 新五郎

杉家。法名修阿彌。 祖父景茂逆心一 味。本領被爲沒收。浪人トナリ。賴上

景忠左衛門尉

退治之時。從奪氏將軍賜二引旗。上档憲顧爲名代。石 孟 山城切落。賜於本領。法名教阿彌。 年十二月十二日。宮方越中國司中院少將定清

景春豐前守

長景新左衛門尉 爲蒲原代官小國夜討生害之。

依景勘解由左衞門 秀景藏王堂豐前守

高景筑前守

女子 女子 三省寺比丘尼。

字佐美伯耆守妻。

勝景因幡守五郎左衞門

久景太郎

顯景下總

朝景信濃守

重景信遵守

義景信遵守

天文十九一月十九日。於越中國討死。法號高丘。

道景源大郎

道忠源二

-氏景彈正

水景平次

會津中納言

洛之後賜從公方一字。號輝虎。法名不識院讓信權大僧 上杉憲政爲養子。改姓藤原。改名政景。任關東管領。上

景虎長尾六郎

為景長尾六郎

實景虎姊子也。

定勝上杉彈正大鹅

綱勝

播磨守

綱憲彈正大照

# 干葉支流系圖 系圖部三十九

高望王上總介從五位下 平氏

字多院ョリ。寛平二年五月十二日始賜平姓。

良文村岡五郎

忠賴陸奥介 始號重門。鎮守府將軍。 忠通村岡大郎

景政鎌倉權五郎

一景成相摸權守

卷

第 百 四 +

四

千 葉 支 流 系 圖 景通 爲通三浦

景次小大夫

為景長尾新五

景行長尾新五郎

定景新六

景茂新五平內左衛門

-景能新五郎 胤景新六

為村三郎 景忠四郎 三浦が寳治ノ亂ニ一味ス。而所生捕。配流。

定時新右衙門

百八十七

佐 奉ル者忽以絶命。法名月窓常圓大居士。 狹 シ玉フ。原遊心之故也。則親 然所二親胤公弘治三年丁巳八月七 保丹後守,鈴木近 胤 公荒神卜成玉 日十七 中ノ仕 歲 置 = 申 七 而付 行

富胤從五位下

ス。偖又房州里見家二正木大膳ト云者有。廻智 大勢被打殺。叶少ト思ケン。其夜ノ內二本國指下總光出陣シテ、原式部大輔ト及一戰處。一夜 書載。然處二天正七年己卯五 (手二成。下總ノ國へ貴入。小見川邊ニ少時居住ス。ナドチ謀ダマシテ。御方二成。右兩人チ爲案內者。 五十三歲ニシテ逝去シ給ヒ。法名真岩常源大居士。 7 兹當胤立腹シテ、原、圓城寺尹先手成。諸 。其上千葉重恩譜代土氣ノ酒井伯書。東金ノ酒 介旗下長南武田井万喜和田左衞門尉兩人チカタラ 胤三番日ノ舎弟 リ終ニ出馬ナシ。其外於隣國合戰數 及出陣。不移時日合戰八。正木大膳家子 捕。叶ジト思イ。急ギ船二取乗り。房州指 ヨリ逊ル兵共皆追 方老歷々 也。御方ニモ 壓々討死也。偕又高ノ臺ノ一戰ニモ。州足利へ出陣シ玉フ。及一戰敵數多 九也、執 打死スル者有つ或 權 = ハ原、圓城 月朔日 被討ケリ。其以後 ---寺。海 御煩 時 かか度 越後 郎 軍 夜ノ内輝 有。不 ル里 テ引 数 テ 謀。 引歩を 井備 引 內 干返二虎數 収 及見

見紀干葉介

公中津以 三ヶ 日 五 讓 居 年 + ノ城 ,立 退 ,於出羽國慶長十三戊申年七月 ノ外不和二成。色々ノ子細共数多有之。而 り給フ也。然處邦胤惡道無道 -二歳ニテ卒。法名常覺院殿達心道徹 所象 所ノ公津ノ城へ際居シ公野相續。屋刊 と 給フ。舍弟 シノ働ニ 生 付 付而。兄弟 ハノ邦胤 大居士。 良 胤 ~ 七 1

一當胤千葉采女

光院殿關徽常縣大居士。
第永四年丁卯五月二日四十九歳ニシテ死去。法名星第永四年丁卯五月二日四十九歳ニシテ死去。法名星光院殿關徽常縣大居士。

— 知胤干葉源之介椎名

〔以內閣本諸家系圖纂校合舉〕

Ĵί. 逝去。法名眞岩常天大居士。 丙午正月廿日二御煩付。同廿四日 五十二歲二 ノ刻。先陣圖城寺若狹守。海保丹波守也。同

女子長南ノ武田左衞門尉妻

胤義孫 十郎

依無實子。養子ニ成家チ續。 父勝胤ト共三於所々合戰 高名ス。伯父ノ椎崎胤資ニ

胤家三郎

胤祐四郎 舍兄昌胤 三屬シテ。於近江國度々合戰高名也。

胤於武州合戰 ノ刻討死。

女子村上右衙門佐 五歳ヨリ出家シ給フ。

女子成東播磨守妻始左 衙門尉ト號ス

女子佐々木左兵衞尉妻

利胤 千葉介從五位 7

ュ。利胤不聞敢國中へ觸廻シ。則刻出陣。上總 房州之里見數箇年之合戰二不得勝利。挿遺恨。 來八途本意下。天文十六丁未三月廿日二討立下 今度 聞 1

> 麻生彈正忠。設樂隼人正。八木支蕃允。平山左京亮。土 子郎 入日亂卯 常賀大居士。 八日二御煩付。同十二日廿九歲二戸逝去也。法名慶 屋右馬助。猪俣勘解由。成田監物等上。度々及合戰由 ョ」。武藏上野下野常陸四五ヶ國之兵共國境二指置。 十頭質檢シテ。下總佐倉へ歸り給フ。同四月上旬ノ比 二成ケレバ。里見ハ房州指テ引返ス。利胤公敵 湯淺隼人正。四陣山梨左衞門尉 陸國境ナドニ居城チ構へ有之。譜代ノ者共迄我先 破 陣。於所々合戰。强敵共退治。歸國仕心也。于時七月 1、依之執權原式部少輔。海保丹波守兩人為御名代 八原式部少輔。海上筑後守、三陣八遠藤左衞門尉。 馳付奉ル。先降八圓城寺刑部少輔。流保丹波守。 等數多殺討地。御方之兵で若計打死ス。日で暮方テ殘黨全カラズシテ。其日ノ軍で里見失勝利。家 門尉重 レ。十死一生ノ合戦。爰ニ最後ト見へシ所ニ。一 刻軍始。先陣ョリ四陣迄手痛合戰。其後ハ大勢 光が居城尹本陣二定玉。依之上總下總常 押田兵部少輔也

胤秀兵部少輔

以後病死ス。 父昌胤ニ屬シテ。於所々合戰高名。數ケ所蒙疵。歸國

干葉介

於公津之城御元服。先例尹追尹之儀也。利胤四 弟也、子細有而含兄ノ富胤公ヨリ先三家督相續也。原

一番目 含

卷

- 共和 力。下總佐 3 提 城 舍弟 者依 見房州 =/ 國 州 1 召 ·然所天文二癸巳五月廿日御 贩寺。原為御名代出陣。 大敵 所 7 日 玉と。則佐倉濱宿 テ御逝去也。 一人兵共。勝胤公卜度 1 + 里 思ケ 本國 ニ定玉フ。月 大藏少尉等。其外於近國 有之。海 ントス。膀胤 チ ニテ 王見房州 引返 指 1 。其夜 テ我 2 Ŀ 先年ノ耻 膀胤公不取 ŀ 御存生 左 ヨリ切 國 先ニト 峯歲霞 衞 玉 ノ内ニ相州 二潭 門 フ。永正十四丁丑四月廿日武 敵 方 尉。馬塲上 な 7 チ 1 E 神寺寺建立 引退り 大敵三討勝。 大 丙 敢 國 出。上總ヲ打通り。下總 合戦仕ル。大永元辛巳七月 雪メントヤ思ケン。右 味 居 成九月五日。於境目遊心出陣シテ及一戰ニ所ニ。 R 深ク内典ニ個煩付。同い ノ駈 度 。小田 E へ引返ス 一八合戰 万 一野守 =/ 典二御心懸 = デ 原 シ本 廿一日 高名廿 勝胤寺ト が是ナ ノ刻。 陣 保丹後 胤 六十三 事每 2 公不 海保。 7 DU 守。 五州 及叶

> 女子 女子吉見隼人正 赤 松 甲 守 妻 事

小田 隆 民部 六郎 少輔 鳥

佐竹小次郎 于子。

自胤 干 八入道神是也。舍兄勝胤公卜二子之兄弟也 葉 介

從 Ŧi, 位 F

方大勢計で 及比州 歸 突居 取 天 尽 敢 12 文 合戰。依之昌胤 ョリ。常陸上 ---こ出陣シテ。里見ト及へ居タリ。日を暮方二成 = 者 討 年 ニテ大敵 依 共上 辛丑二月廿五日。 立玉フ。家 癸巳十月十三日合戰 ス。同十二癸卯七月六日常陸 死 テ。下總へ 度々合戰 保丹波守。押田。土屋等追寄せ。悉 野ノ 行逢。ナヒッ、 資 公執權海保丹波守先陣シテ退治ス。 中ノ者共大身小身不 押寄。 兵 未分明 **卜及合戰。同六年丁酉五** ノ由聞 八共。境 フ。天 小田原 4 昌胤 相引 V 日二指置 ュ。依之原民部 有 , 4 文四乙 · 近國 7 = 助 勢境目二指置 軍 合戰 本 It: 陣 未三 ノ兵 有。去程 181 t = 者 C ント間 引。互 一月各國 共 共 137 F 月 以 + 二敵 上 七 n 二息 數 旬 日 ~ 4 慶 ノ房引 ナ御 不

胤 實鹿鳥九郎 F 井 椎崎 家 四 7 家 督 郎 十郎 督相 相 續

仲

小三

郎

孝胤爲名代。所々へ出馬。合戰高名有リ。

父輔胤公三浦伊藤兒玉旗ト合戦ノ刻打死也。胤之鶴崎五郎

九子子大森刑部少輔妻

二 木台衛門 財曜三

女子荒河彈正大弼妻

女子細川微部正妻

有子細御出家。

**萨糺** 千葉介正五位上

保丹後守三頭大將ニシテ。旗本ノ兵共ヲ指遣ス。各不 尉重光方ョー告來ル。原式部少輔 月十日。房州ノ 權 大軍ニテ下總へ責寄ル由聞ユ。勝胤公深の内典 指示引退テ。永正十癸酉三月十五日豆州相州 時刻馳向。於上總 サス。不生不死ノ境界二至名大將ナレ 八原。圓城寺。海保。湯淺。此 フ。去共其日ノ軍モ里見終ニ不得勝利シテ。 ノ兵共。小田原ノ手ニ 里見上總國へ出馬也。因茲東金左衞 國及一 戦。敵御方入亂レ。面モ不 等也。 屬。勝胤チ退治セ 永正 べの本ヨリ

> 左馬允 左衞門尉,酒井左衞門佐。相馬小夾郎。國分八郎。筋 池左助。山 左門。藤田甚之允。岩瀨六郎左衞門尉。山梨十太夫。小 多田采女正。小川權太夫。長澤內記 輔。佐藤內膳 衞尉。上 殿佑。鈴木主水正。土屋主稅亮。小西縫緞允、多田左兵 谷三郎左衛門尉。其岡左衛門尉。石橋右近大夫。村 左衞門尉。島田一 山丹後守。林主計。中村美濃守。鈴木伊智守。飯 允。大須 源五郎。和 兵部少輔。木村織部正。設樂式部少輔。平山 三谷將監。山室藏人。豐島隼人正。幡屋大膳亮。栗 海上丹後守。 可 原外記。岩井內膳 神保帶刀 質能登守,八木木工允。信田宮內少輔。佐 代掃部助。須田大炊助。高橋右衞 刻 田傳十郎。布施孫左衞門尉。田屋日向守。太 田内藏允。土肥內匠助 遠藤筑 打 。林雅樂允。佐久間大隅守 立給 府馬民部少輔成東 學。青山伊勢守。石河土 櫻井大和守。中川市正 止。渡里山城守。石尾石見守。押田 フ。追付奉 生彈正忠。牛 ル兵ニへ大須賀 尾監物 椎名信濃守 刑部少輔。高木修理 山口圖書助。越川 佐守。青柳權 齋藤勘解由。 尉。湯淺 後守。一色主 完倉兵部少 左京亮。大 越中守 田八 マ木 六

迄合戦。去共勝劣未分。明日モ晩景ニ成ケレバ。明日 、八替々々貴戦。其日ノ午ノ刻ヨリ軍始り。申ノ刻 ・京、八替々々貴戦。其日ノ午ノ刻ヨリ軍始り。申ノ刻 ・京、原式部少輔。海保丹後守、木内越中。鏑木備中守。 ・原式部少輔。海保丹後守、木内越中。鏑木備中守。 ・原式部り輔。海保丹後守、木内越中。鏑木備中守。 ・原式部り輔。海保丹後守、木内越中。 ・原式部り輔。海保丹後守、木内越中。 ・原式部り輔。海保丹後守、木内越中。 ・原式部り輔。海保丹後守、木内越中。 ・原式部り間域をおきた勝

卷第百四十三 千葉系

月八十三

### 成田 大膳亮

女子小幡信遵守妻

胤近三郎 武州。兒玉薫ト合戦ノ 刻討 死

### 房四郎

册 豆相摸兵共下數少度合戰。高名有之。干葉介武州 チ

### 胤資

女子海上越後守妻 女子大森小太郎妻

# 干葉介從五位

= 右三人ノ者共廻智謀。及合戰二。得勝利也。遠山其日 輔胤死 原式部少輔。圓城寺若狹守。海保筑後 付也。民 ノ遠山一 二打勝。遂遺恨也。其ヨリ二頭ノ者共下總へ歸國 賀右衛門尉。成東越 三所二。遠山方ョリ加勢チ乞二依テ。土屋左京亮。 去以 道ニ追入シ故ナリ。明應五 チ紫頭 類ト下野結城ノ一屬ト聊有遺恨ノ儀。及 後三年 衙 子治ン事。不意心ニ 一中三頭一千余騎ニテ指遣ス。 改。先例尹追 丙辰五月廿日。武 守。幼少ノ時 ラ仕置 玉 フ。是偏 53

> 丁卯八月十九日。六十三歳ニテ公津ノ於隱居城へ歸給フ。其後平於所々度々及一戰ニ。然所永正不得勝利シテ。各本國指テ引返ス也。孝胤公平則 助此等サ始トシテ。軍勢不殘追付。武 フ。非其耳。境目三度々取合不絶。何 去 度及合戰三。敵御方討死蒙疵者數十人也。雖 濃。國分左衞門佐。成東刑部少輔 立玉フ。原式部小輔 指遣シ退治スで上總下總常陸國迄手ニ入。何 フ。牛久ト云所ニハ馬場左京亮チ指 ニ何公ス。文龜三年癸亥四月十日。小 向。其ヨリ下總へ貴入ラントス。因兹孝胤 也 謀叛尹起ニ依テ。孝胤公出陣ニ テ慇懃使者遺 山 方 3 1) ス。同八年已未九月五 原 。圓城寺若狹。海保筑後。大頂 城 保三人 海上備中。押 田原軍 時世家 州卜於國境 置 則 1 辛家中 方 一勢武州 公則 レモ アノ 者に 治 終數 佐 掃 質刻 3/ =/ へ下共給給 部信 打 年 ケ

# 胤益淺井十六郎

== 風シ テ。近國度 々ノ合戦 = 高名有り。

#### 女子山 胤忠飯高三郎 :Fr 舍兄孝胤二 鄉領 中丹後守事 知 給りの 屬シテ。於所

= 1

飯高殿 な

戰

テ

麦

胤 飯高

高名有。依予

胤友成田四郎

長線三 正四癸未六月九日二御煩付。同廿二日二十二歲二テ 細言上仕ル。遠侍所へ出御。何レモ御前へ被召出。 退治。急半下總佐倉へ聽歸。大將胤持公へ右ノ旨趣委 輔彼等二申付候 不移時日馳向。及合戰三。兩所共二 木掃部。原大藏少輔 成東勘解由。土屋左衞門佐。麻生 東命左衛門尉重友依企謀叛 椎名隼人。三谷越中。 者並ニ評定所へモ出テ。列末席二諸公事等承ル。情亦 兵衞尉。湯淺兵庫助先例升追テ此者共被付也。執權 賜り。其上爲褒美卜。御腰物各致拜領。退出仕也。寬 少輔 海上越後。牛尾大學。馬場右衛門尉、八木民部 飯原右京亮。鈴木兵部少輔。猪俣大膳亮。布施左 年已卯七月廿日。上總國 圓城寺若狹執權國衙ナ治。御守衆ハ海保左京 ノ長南嫡子將監氏義。 小 高

### 胤長八郎

死ス。南相馬家督相檀。父討死ノ刻大勢ノ中へ懸入。共ニ討南相馬家督相檀。父討死ノ刻大勢ノ中へ懸入。共ニ討

# -胤治小三郎

文子今川市正妻女子今川市正妻

### - 胤季四郎

山名左京大夫養子二成。家督相續入。

卷第百四十三 千葉系圖

# -輔胤 千葉介從五位下

リ。上野下野常陸國兵共依企謀叛。於境目二數箇度合 太夫三人ノ考共、四天之家老二指添シ。國中ノ仕置 也。此代ヨリ公津城隱居城三定玉フ也。 戰有之。然所明應元壬子二月五日七十七歲ニテ逝去 因兹度々出陣ノ及合戦ニ。長享元丁未三月上旬比 八月上旬ノ比ヨリ。相州ノ三浦ノ末葉豆州北條ノ 大目付也。其外儀式先例升追テ被仰付也。文明元已廿 者近智衆頭ナリ。青山宮内少輔 此等八御使香。大川清左衞門尉 大木傳左衞門尉三人 佐藤庄左衞門尉。櫻井六郎左衞門尉。多賀左兵衞尉。 尉。高木六郎右衞門尉。土屋金左衞門尉、地田修理亮。 尉。岩瀨藏人。六崎八郎左衞門尉。此等八弓鑓ノ頭也。 崎新右衛門尉 青柳源五左衛門尉。根本十郎左衛門 ノ頭 左衞門尉。中川玄恭允。眞形寺大膳一此等八旗本馬廻 申付也。林雅樂允。土肥彦太夫。海保左京進、八木五 執權筋原 一色左門。和田兵庫助兩人八旗奉行。神崎彌三左衞門 り奉仕忠節ノ者。中村權太夫。大場傳十郎。村 三被仰付。山田次郎左衞門尉。岡野惣左衞門。藤 國成田兒玉黨ノ末孫輔胤テ亡サント旗チ揚。 圓城寺 一木內。鏑木。 湯淺也。 輔胤幼 。石川兵部少輔兩人者 少少之

# 一胤則小灰郎

舍兄輔胤爲名代。所々へ出馬及合戰二。數度高名有

卷

第

#### 胤安

御望有テ出家。

### 葉

大菩薩ノ依守護。馬加ノ康胤家督押續也。の然處。康正元年乙亥八月十五日十二歲ニシの然處。康正元年乙亥八月十五日十二歲ニシのの然處。康正元年乙亥八月十五日十二歲ニシ マノ木 押田 内。鏑 河 內。海 木。原。圓城寺執 保內匠。木村外記。土 飯田內記。八木民 權 ノ國 屋 衙 ナ 治 大友 テ此 浙

### 康 葉介從五位

ルンの然所ニ成氏馬ヲ射サセン歩行立ニ成リの既ニルンの然所ニ成氏馬ヲ射サセン歩行立ニカの職員大事候間、康胤加勢糧入旨申來。依之家中へと観人事候間、康胤加勢糧入旨申來。依之家中へと認り、「大事」が、「大事」 見へシ處二。康胤成 者 宣 Int 死 殿 共不殘思付。奉仰主君 馬二打乘セ玉 去依欲家絕。家 ノ陣へ懸 フ。敵 入り玉フ。康 氏チ フ。成氏ハ 討セジ 外也。其仔細ハ。源出君。然所康正二年丙五 相 傳。馬加 續 如り也。味方ハ 也。任 胤ハ其場 ト。敵 十死ヲ遁レ一生ニア 村 条。依之家中へ觸、 一細へ。源成氏於上 一型、返成氏於上 一型、四世令度ノへ 城 ノ中へ切テ入っ 聞及二馳 ラ不去 構へ = シテっ 付觸ノ於一譜奉レ合上月代 住 危 n

> 門 テ IJ -1 者 合戦、发ナ 也。借 次 軍我 切 かつ 知 ナ 此 1 一先 |陣散々二斬り立ラレ。一陣破テ殘黨全カラ合ケル處チ。家子郎黨馳塞リ。押隔テ奉ル。 郎 =/ 父ノ敵ト散々斬ル。父討死ノ場ニテ同討死 騎毛不可以 等サ始トシテ。 テの敵 主ノ胤持タメニハ父ノ敵。我が爲ニハ ハ打勝 二十 胤持 チ見奉り。皆被袖チシポリケリ。其後 亦康 最期切戦フ。胤持モ敵ノ中へ割 引退。跡 サ大將軍 胤公 ノ首共大將胤持ノ前ニテ實 源五郎。原典四 切 シカ共。康胤御打死故。 遁トテ。大勢ノ中へ懸入。命ノキ 保 兵 二ノ喪職 喜內。石橋有馬允。成 ョリ逃ル兵共皆追討 りつ 敵數多打敗。一 トシテ大勢馳付。大音上ゲ 儀 小太郎。齊 勢亡シテ 式。不違 郎。 先例御 城寺兵 所打死 胤 田 = 允 赦シテの懸 持 スス。偖 テ入。 庫。 愁 原 主 傷 討 用也 岩 ケリの 名跡 ズシ 1)IX 七 向 ע , 程 敵乘 ョ右屋 V 7

#### 胤

鼓

成立七。學問諸人殿ヨリ御出家ニ4

成

玉七。武州

=

居住 望有

テ

人二勝

具

ル貴

八僧ナリ

女子三 浦六耶妻

胤 從 五 TI. F F 葉 介

Fi 蔵 而 家督 相 續。 成 《田刑部 少輔。 鏑木 備 th 原 定

生

出家。始八眞言宗二テ學文。後淨土宗二成玉七。武州 德壽丸下號。增上寺開山大蓮 貞治五年內午七月十日御出生也。御望有テ。九歲ョリ 居住。永享十二年庚申七月十八日七十五歲二テ寂。 響大人ノ御弟子也。 MI 西暑聖總上人大相尚

## JE 五位修理大夫干葉介

女子荒川隼人正妻 付。同十七日三十九歲ニテ逝去。家中ノ者共愁歎無 道尹。欲治國衙尹。然所永享二庚戌六月十日三御 八木、土屋也。無胤成長シテ父ノ跡ヲ墓ヒ。守仁義之 對馬三人。近衆ハ幡谷刑部少輔。麻生左馬允。 滿胤ョリ被付候家老木內左京亮。鏑木大藏少輔。湯淺 限。要禮之御供何モ先例尹追。其ノマノ役ニテ致供 一。如形ノ御跡奉弔也、瑞光院殿ト號。 石毛權太夫。木村織部。押田源五左衞門尉。平山。 岩井彈 烜

女子字都宮彌三郎妻

胤 宮式部少輔聲。家續了。 民部少輔

一家二七歲 = 1) 成 玉フ。

女子土岐大學亮妻

胤 直 千葉介從五位下

ノ者共。坂倉。山梨。澤井。土屋。小池、神保。岩井。高シ玉フ 相應寺殿是也。胤直公ニ幼ショリ付隨ヒ奉仕日子級有テ。千田左於多子ノ島ニ四十三歳ニテ 切腹 君。 田。多田。池内。木内。栗飯原。圓城寺此等ラ始トシテ。 ナラン事ラ心懸玉フ。然處二享德元年 壬申六月廿 十人枕チ並テ切腹ス。 門之歷々 胤直公モ仁義ラ道 山內。飯田。八木其外國中之者共不殘思付奉 。四天ノ家老弁押田。海保。木村、石 サ專ト守り。民テ降ミ。國 14 ノ豊

胤將 千葉介從五位下

木內。 十五歳ニテ逝去。高山院殿ト號。 竹。上野下野兵共欲亡胤將尹。因茲數 文安元甲子八月中旬ノ比ョリ。武藏ノ遠山。常陸ノ佐 始トシテー門譜代ノ者共。胤將ラ守正奉ル成人二號 幡。平山大學。三谷隼人。猪俣監物。押田將監。此等尹 土屋左兵衞尉 府馬長門。高木遠江。山室但馬、牛長 尉。國分右衞門尉。成東越中。海保大隅。馬場伊賀守。 と。賢人ヲ好き、內典儒學ニ心ヲ懸。萬人ヲ憐き玉フ。 然處享德三年甲戌八月十日二御煩付。同十三日二 鏑木。原。圓城寺四天ノ家老。并大須賀左衞門 ヶ度出馬及合

卷

第

百

#### 胤 國 六郎

小笠原大膳大夫聟。家尹續。

八郎

五歲 ヨリ出

女子南部刑部大輔妻

度右京亮

女子斯波

大膳

舍兄貞胤二 森越後守壻。家チ續 賜シテ。於所々 合戰刻 抽 忠節。高

從 五位 上千葉介

淺左兵衞。圓城寺大膳。押田。土屋等旗本兵共ニ下知爾陣相引ニ退。互ニ息チツキ居々り。其日ノ軍ニ。湯 月十三日三十二歲而逝去。一代內於所々度於京都病氣付而歸國之處。美濃國而貞冶五 之。或時和田五郎。楠帶刀ナド、及合戦 左兵箭の山を中により、其日、「陣相引ニ退。五三息チツキ居々り。其日・「三日末日三良 枯帶刀ナド、及合戦。時 。真先懸テ攻戦。敵ラモ若干討取也 御方で歴 移迄 五年 丙午 政 有七

胤定刑部大輔

筑紫宮方ト一味合戦

筑紫軍二菊池肥後守卜 與右京大夫 一味 將軍 経ノ御

方チ致

#### 右 京 大

家督續。云大森右近大夫。 三屬。於國々合戰刻高名數箇度有之也。其後大

胤永 五郎

於諸國度 一个合戰 で京都 軍 Teach Teach

女子島山 大膳大夫妻

胤 光 七

女子 上杉 石 近 大夫妻

胤弘 含兄 八八郎 氏胤 同前 。於所々合戰高名有。

從 五 位下干葉介

內右馬允娘之腹

-

誕

國家老二 木内丹波。鏑木備中チ加テ四天ノ家老ト定靜謐也。明德元庚午三月朔日原民部少輔。園城寺大膳村也。滿胤成長シテ欲學賢聖ノ道。去程二民豐三國中此等也。執懽衆六人衆加尹萬事令評定。國中ノ仕瞿申此等也。執權衆六人衆加尹萬事令評定。國中ノ仕瞿申馬監物。押田掃部。麻生彈正。山室主殿。土屋大炊助。 耶。高木隼人。牛尾右近。湯淺小灰耶。海上與市 三郎。馬場左兵 治五年 刀。近侍衆小見川刑部少輔。成東兵部少輔。豐嶋傳 湯淺等ノ者共滿 父氏 衞尉。大須賀左衞門尉。國分小三郎。府 公 = 胤尹守立奉ルの六人守衆 二付而。自 椎名權

女子秩父小太郎妻 稻毛之家督續。

胤元四郎 相馬之家督續。

女子遠山八耶雲

胤賢 女子號覺照院

胤盛佐原主稅亮 北條之家督續。

胤遠修理亮 石堂左兵衞尉烏明子子。北國方ニ居住ス 原之家督相續。

胤基主殿佐 色右近大夫壻二成。家督相續。於所々合戰高名有

卷 第 百 四 + 11 干 葉 系 女子石橋左衞門佐妻

## 八郎

貞胤 澁川五郎入道養子二成。家督相續。 從四位千葉介

叶。本國拜領シテ歸國以後、右者共若干預御恩賞也 內膳。此者共拋一身君命奉扶助者也。去程二貞胤訴韶 屋 都二數箇年有之處二。付從奉仕者原權太郎。圓城寺左葉介仔細有テ蒙勅勘。本國尹被召上事有テ。為訴韶京 破城內へ攻入。時移迄攻戰三。矢揚二討死不。偖又千井寺合戰之刻。一千餘騎二テ先陣シテ。一二八十月蹈綱有テ時宗引導也。此時始時宗二成。嫡子千葉新介三 原倉高時滅亡以後 勘解由、太山大膳亮。鈴木刑部少輔。伊藤隼人。土屋 應二年辛卯正月元日。於京都六十一歲二至逝去。仔 尉。湯淺。山梨。押田并六姓ノ子孫布施左京亮。田 刻。千葉菊池字都宮抽粉骨 簡段ノ合戦ニ廻智謀。度々軍功有之。殊ニ宮根 新田左中將義貞公御方シテ。於國 者也。委細不及書載。

胤久木工九 女子二階堂將監要

女子成田太郎妻 千田ノ家督相續。 五郎

條 ノ家督相續の

百七十七

- 胤助

六歳ノ時出家。

女子土岐七郎左衞門尉妻

# 一時胤正五位上千葉介

九月 守 此尤 中九 等也。大將時胤長成二從 歲 湯淺小太郎。 兩人執權。仁 影 馬 七日。廿四歳ニテ逝去シ給フ。子細有テ千葉寺ニ 造立スの ---テ父胤 內藏尤。土屋和 一義道チ 栗飯原右近。府馬左衞門尉 = 離 候 専ト守り。 泉。鏑木左京亮 = 從上。兩 付 靜謐也 而 原 家老 國 式 然所仁治二年辛丑 衙 部 ノ任教 水內治 + 小 治 輔 押田 訓 御 部 城 小 雅 守 0 欲輔樂 紫

胤好小灰郎

相摸守時賴壻

北條六郎時定壻。

- 胤幸

足利秦氏壻二成。上州二居入。

女子葛西左衞門尉妻五歲御出家。道徹和尚。

員し從五位上千葉介

申成有共 智謀 也。亦 帶刀。 ---110 付 東伊賀。馬 之 也。守 國 少 建治 中二 允。猪股支蕃九。山室刑部少輔。平山勘解由此 = 七 デ 家老筋原丹後守。圓城 悉退治ス。高木牛尾 歲 テ 治元年乙亥八月十四日俄三四將下號。賴胤代ョ,先後左 木右馬允。 永仁元年癸巳七月十七日 衆ハ原縫 叛 父時 ニテ逝去。 國討隨。殊自身組討之高名仕二付 逆 下號。賴胤代ョッ先後左右 場左兵衞尉。豐 近ノ者有 原 胤 下野 = 殿允。飯高 離 遠藤内記。牛尾 右 べ。加 候 四人執 = 数箇度 付。 征 寺山城守二。高木牛尾兩 修理 將 原丹後 岛右近。押田丹後此 權 ノ忠節。其上今度取 對治ス。因並 y 允。鈴木大炊助 。於隣國遊心 大學。土屋小 御煩 賴 0 二一陳 胤 圓 付。同十六日 城 チ備 守立奉也 U 111 國 古ョリ 者依 等 伊中 ٨ 分 = 者

一胤宗從五位下千葉介

女子和田左衞門尉婁 陣學。櫻 叛年城 和元 丁未三月七日於分國。 寺左京亮 成 一番鑓。無比類高名仕也。一番鑓。無比類高名仕也。 年壬 子三 湯淺雅 月廿八日四 樂允。原 東金越 + 式 ス。中ニモ齋藤多田出野人。齊藤丹鷺。多田一郎の成果市正 依企証部少輔三人也。徳治二郎 部少輔三人也。 五 歲 Mi 逝 去。 档 二圓 先一謀

胤茂七郎

字都宮彌三郎烏帽子子三成。

- 胤業柏木八郎

女子加々見六郎妻

胤・協力衛門尉を結城大勝大夫智、次男尹養子ニ遺シ。結城家督相續。

佐々木義景烏帽子子二成。

胤綢從五位上修理大夫千葉介

> 一胤仲小次郎 島山大藏小輔壻二成。 國分左衞門佐壻二成。

- 胤 易 馬場左京亮 成東ノ家督相續。

—女子大湏賀左衞門尉妻

馬場ノ家督續。

—女子小田民部少輔妻

- 女子赤松小太郎妻 為北條修理大夫壻。相州居住。

一女子土屋大膳亮妻 鎌倉居住。大森家督相顧也。

五歳ノ時出家。

百七十五

三千葉系圖

圖

卷

第

津久井左衞門尉聟二成。家督續

成田 [左京進養子二成。家督續

舍兄常胤爲名代相摸國へ出陣。及合戰數ヶ所蒙疵。

三打勝也。

用 屬シテ、於所々 = 合戦ス。

從五位上千葉介

胤政 母秩父重弘女 壬戌七月廿日六十七歲二三逝去。 前。一代之內譽數多有之。委細不及書記 正治二年三家督相續 一去。紋滿月二並九和不及書記二。建仁

加加相馬小次郎

馬 馬。 家督續。舍兄胤政同前二賴朝公へ忠節仕

心也也

一武石二郎

胤信大須賀四郎 仕。紋根篠。 = 0 於所々合戰高名仕。賴朝公

> 賴 九曜。 朝 公 仰 ---0 常胤爲名代筑 紫 出 陣。

> > 揆 退

省

ス

胤通國分五

舍兄胤政同 賴東六郎 前 賴 朝公へ 忠節。

抽粉骨者也

云字下二置也。紋九曜。 從五 位上千葉介

朝公ノ烏帽子子也。則

字チ

ŧ

賜ル。子細有

アデ頼

٠

成 東八ヶ國之兵は東八ヶ國之兵は 名數箇度仕。因数成胤ョリ褒美トシテ感状置、此時六六人ノ者共。度々合戰ニ輕一命ナ。勝諸人ニ。一番高屋內膳。太山外記。鈴木大藏少輔。伊藤大膳。森左京亮屋內膳。太山外記。鈴木大藏少輔。伊藤大膳。森左京亮田、北忠節、無止類働仕兵數多有 中ニ。布施帶刀。田、北忠節、無止類働仕兵數多有 中ニ。布施帶刀。田 月十日。六十三歲二テ逝去也。、 ノ者共サ六姓と侍ト定玉フ也。于時 治共 ス。因兹從鎌倉殿 御慇懃之 御使 ノ内々依 有背鎌倉者。所々へ押 建保六年

女子小山小太郎 妻

戊

胤泰左衛門尉 兄 成 胤 三國 3/ テ。於

所

々合戰高名有之。

時式部少輔 常陸境三。佐竹之一門下合戰ノ刻蒙疏。歸國以後

病

着。既 フ也。 放大器ナド數多仕立。廻計略處。案ニ不違。近國ノ大公曰。父ト憑上ハ。兎モ角モ貴方任智略ノ旨。因並白 載。正治二年庚申二月廿四日八十三歲二戶逝去 トイツキカシヅカレ玉フ。其後木曾義 共不殘賴朝公二靡隨。去程二無恙鎌倉へ打入。大將軍 共我先二ト降愛化ル。常胤一人以計略。東八ヶ國之兵 名共皆幕下ニ馳参ズ。其ヨリ後 之間。廻愚屬之智謀。近國討隨へ見候ハント申 此上ハ彌父子ノ任計略ノ旨被仰出。常胤日。某存旨有 橋山ノ合戦二計員。七騎二成テ杉山→出。雪ノ浦二 朝公曰。今度常胤父子ノ恩賞深事。滄海還而淺シ。石 上總介升父母下賴八旨。兩人之方へ御使 其以後。杉山ヨリ御出、渡海シテ房州へ御 三。常胤父子則時諸軍勢卒シテ御迎ニ參。 り。天下之侍之司也。一代之譽共數多有 賴朝公石橋山之合戰 ノ湯之華ノ城へ奉入。三千餘騎三而致守護也 三自害三及シニ。數千騎ニテ被合力。命助處也。 1 砌。軍功抽戶忠節有之。然問於鎌倉二左 刻モ、常胤幷胤政範賴ノ手ニ屬シテ、於國 三討負。土肥ノ杉山へ ハ関傳々々。國々ノ兵 仲井平家ノ 者被遣候 この不及 致供奉 不及書

> 後病 死

武州二而父常重卜共二度々合戰。數ヶ所蒙疵

歸國以

胤倫小次郎 舍兄同所二 賴朝公

忠節數ヶ度有之。

光椎名八郎

女子川越左京大夫妻 常重爲名代京都 コリ登 w

。歸國ノ刻於駿州ニ病死

胤昭六郎左衛門尉

胤教八郎左衛門 常重共二上洛シテ、於所々合戰。數多蒙疵病死。

横山右近大夫聟二成 家 督相

女子一條右京大夫妻

常弘 女子大見川左衛門佐妻

女子足利太郎妻 秩父重忠烏帽子子成

女子佐原三 女子藤倉十郎妻 一順妻

北條時政烏帽子子成。

彩 第 百 四 + 千 葉 系 圖 常隆左衛門尉 女子早世

百七十三

祭

賴常原三郎 小號

常益岩部五眼 女子伊藤大膳室 飯原家督續。

常廣匝差八郎

女子里見新左衞門尉妻 女子遠山小太郎

常通 **災常長爲名代上州出陣。於所々合戰ス。** 

舍兄常銀討死刻。敵中工懸入同討死也。

**馬南左衛門尉聲三成、家督相** 

平山季高養子二成

常盛

重從五位上干葉介 退。得勝利事數箇度也。雖然原四郎十七歲 栗飯原原 原市正、栗飯原修理亳三人執機下知。御方ヲ勇。大國兵共度々依終起。所々エ馳向及合戦、圓城 寺監

> 仕。于時常重九十二歲而逝去シ玉フ。 小太郎廿一歲。湯淺小次郎十八歲而。於武州河越

> > 死

被誅 上總坂太郎。上總介元烈常廣代二。賴朝公ョリ於鎌倉 家絕也。

常康白井六郎 常衡海上興市 父常無討死刻 數 ヶ所蒙疵。歸國以後病死

**父常報共二討死。太郎常信臼井家督相續也。** 

常高七郎 常光八郎 女子松樹院 山中十郎義成聲成。家督相續ス。

女子三浦三郎妻 三成。家督相續ス。

舍見常重「共二合戦。於所々高名有り。大森越後守罪

女子芦名六郎妻 稻毛太郎重成養子。

# 公員太郎從五位上

滿月並九曜。 度ノ合戰ニ譽共有之也。因茲諸家為統領賜綸旨也 紋 度ノ合戰ニ譽共有之也。因茲諸家為統領賜綸旨也 紋

# 上 太郎從五位上下總權介

之者共於所々合戰、枕並討死。 送三郎賴高、執權圓城寺左京進。原左衞門尉其外家中之兵共下知及合戰。九十二歲而討死五、圓城寺原其外

# -將恒中村太郎

秋父。江月。葛西。稻毛。榛谷。川越。中村等之元祖。

# 賴尊山幾禪師

土屋。笠間等之元祖。

# 常將千葉之介

將軍武衡家衡等其外徇退治刻。於所々合戰高名玉。其此位鄰內則以納言從二位。此代天人天降。吳州就。委細之儀委見系嗣有。此時別儀系嗣云事始也。扨然。委細之儀委見系嗣有。此時別儀系嗣云事始也。扨亦當將八幡太郎義家之島輔子子也則義家公屬。奧州亦當將八幡太郎義家之島輔子之也。此代天人天降。夫婦成。

也、千葉氏北斗姓。 日也。七十五歲 而天上玉。御存生之內 平山寺建立玉旨也。七十五歲 而天上玉。御存生之內 平山寺建立玉日也。七十五歲 而天上玉。御存生之內 平山寺建立玉中,代之譽數多有之。白川院御字 永保二年壬戌五月

## ち 一 千葉介

母天人。此時屋形號之賜綸旨。是ョリ代々屋形云々。安備位代々自幕內大納言從二位。坂東八高家之絲領。於所々數度合戰、常長關取。圓城寺帶刀。原左衞門尉。聚倾原左京亮三人之執權并中村式部少輔、山邊彈正。寒備位代々自幕內大納言從二位。坂東八高家之絲領。字備位代々自幕內大納言從二位。坂東八高家之絲領。字備位代々自幕內大納言從二位。坂東八高家之絲領。

# 一常兼從五位上干葉介任權之介

東國北國方之敵共ト數ケ度合戦、去程ニ自身を敷ケ票と場ニ計取也。然間討死スル者 敷十人。蒙疵者 敷百人。中ニモ園城寺小太郎十八歳ニ而。常無於御馬先。三番高名で討死仕也。

一常房鴨根五郎

女子結城隼人正室於常陸國合戰刻討死。

卷第百四十三 千葉系圖

時 五郎 T 鼠 左 衞 PH

胤

光

胤

兼

五

即

左

一衢門 郎

師 七郎 胤 イヤ Ŧī.

常光

胤

泰

時 二郎

連四郎 秀

遠 賴 胤 胤

康

君島氏家藏本寫之

氏賴彌次郎

因

兹

急上州馳下。數度及合戰。於染谷川邊即時一戰討勝。 星胸現 蒙勅定 常陸大掾國香為誅伐。養子召供將門。

蒙勅定 常陸大掾國香為誅伐。養子召供將門

國香一屬共悉以滅亡。委細之儀妙見之緣起有

守府將軍

北斗姓北

辰大菩薩之族胤

村 M

Ti

郎

IF.

H 位

E

二依テ。

養子三成家督相續。其以後

子思賴跡讓。下鄉 玉ァ。平新王御存生之內。相馬之家之紋緤馬改。二男落命·相馬之內裏破滅也。其後武州之四江戶之明神現 落命相馬之內裏破滅也。其後武州之四江戶之明神現去程東八ヶ國之前侍皆以官位昇進。因兹將門蒙勅勘 總內相馬卜云所工隱居。內裏建居住

忠通 小次郎二讓玉也。 將軍 村岡 小五 郎

景通鎌倉權太夫 為通三浦元祖平 梶原 時始號 元祖 浦。 太夫長門守

景成鎌倉 景村鎌倉四郎 五 剧

千葉系圖 正五位上上總介 別本

自字多院寬平二年五月十五日始賜平氏姓。

胤信大道貧四郎 大須賀系圖 通信小太郎 以淺羽氏家藏本寫之 一師氏二郎 時通 胤氏 胤房 朝泰左衞門尉 胤泰 時朝 朝 卷 泰 第 百 DU + 三 賴氏孫太郎 朝氏 顯朝 宗朝 大 胤秀多部田次郎 重信七郎左衞門 胤村 信胤左衞門太郎 教胤成毛八郎 下頸下向。 信康五郎左衛門 為胤 爲信 景氏 泰胤彦太郎 2 2 2 5 2 二郎左衛門 六郎左衛門 胤朝 宗常四郎左衞門

湏 賀 系 

百六十九

### 胤特

康正二年六月十二日本。年廿三。法名大學。與阿彌陀

輔胤竹處岩橋殿

延德四年二月十五日卒。年七十三。法名常阿彌陀佛

永正二 千葉介

年八月十九日卒。年六十三。法名常輝眼阿爾陀

勝胤 干葉介

享祿五年五月廿一日卒。年六十三。法名常歲其阿賴陀 佛。有三家老。原。鳴矢木。木內也

千葉介

天文十五年正月七日卒。年五十一。法名常天法阿 層陀佛。

胤定千葉鳴戶八郎兵部少輔

常陸 人鹿島左衞門尉養爲子。劔術妙手。

幹胤

常陸人椎崎五郎養爲子。

久胤

子。 勝胤母弟。 生而半身偏枯、家臣公津左近大夫養為

信胤公津平內左衛門

利胤 干葉介

弘治三年八月七日本。年三十。法名常賀覺阿彌陀佛。

親胤干葉介

天正七年五月四日。爲北條氏政遭害。年十七。法名常天正七年五月四日。爲北條氏政遭害。年十七。法名常

胤富 千葉介

天正十五年五月七日卒。年五十五。

那胤 千葉介

天正十六年五月。乘醉發動斬家士鍬田万五郎 **劔防之。郡胤被創。途病創而死。** 

鍬田揮

母上野岩松氏女 寬永十年六月十六日卒於江戸。年五十二。

重胤新介

母小田原北條氏女。

胤朝肥前守 某九郎 某次郎 胤資 教胤 胤盛 元胤 胤盛 經胤 乙法師 千法師 胤繼 胤治 胤真式部大夫 胤榮豐前守大藏丞 法名元三。 年八十。法名法相常應。其首送京師。梟東寺四塚。 中八十。法名法相常應。其首送京師。梟東寺四塚。 享德年中。 源成氏興 兩上杉屋 今戰。 康胤熙成氏立軍 勝利大和守 一家良大炊助 胤誠 胤賴 善胤 興常 實太宰少武資元三男。善胤養為子。 實胤盛子。胤朝養爲子。 馬加陸奥守 胤勝 胤繁 一常氏對馬守 長良刑部大輔

卷第百四十三

千葉系圖

百六十七

女子空都宮公綱妻

胤高

一胤鎮千田彌大郎 日前法華宗僧 **九日寂。年七十三。 1** 東興下總中山。創建肥前松尾山。應安七年五月十

胤氏多古

胤清

胤 義胤 **机满法名日圓** 

胤泰干 田

胤

胤仲 法名常仲。 千田中 称 丞

永十年七月十日死

千田 彈正

胤親

光胤原豐前守 胤房越後守 寬正七年二月七日卒。

宗杲上座 九州住。

胤連千葉常陸介 胤 平

胤房

高胤小太郎千葉 法名日嗣 介

一胤親千田嘉兵衛

胤嗣

千田

胤範 法名道範 千田

圖

滿胤 千葉介

陀佛 應永卅二年六月八日卒。年六十四。法名道山阿彌 號常安寺殿。

一氏滿千葉次郎

一常光原次郎

常重原次郎太夫

一清常五郎太夫

胤重三郎左衞門

-重綱三郎兵衞

政常三郎太夫

常拿三郎左衞門

真常原新左衛門

千葉介修理大夫

山眠阿彌陀佛。乘胤有四家老、所謂原。圓城寺。牛永享二年六月十七日卒於鎌倉。卒三十九。法名喜 。高城也。

胤直千葉介

享德四年八月十五日自殺於上總多湖。 一。法名常瑞臨阿彌陀佛、號相應寺殿。 年四十

> 言胤 胤將新介早世

享德四年八月十三日自殺於下總

賢胤中務丞 印 兄胤直同時戰死。法名了心。

實胤干業介 後遁世。卒於美濃國。

自胤千葉介 文明十年攻下總日井城而取之。遂領下總海上。

武藏葛西。石濱。赤塚。

中務

武州千葉。母上杉彈正女。

良胤同二郎

號松月院。

惟胤

胤貞大隅守

屬南朝。從征西將軍而赴九州。領歷後國。

百六十五

第 百 四 -干 葉 系

某十郎 理 二胤僧

胤朝 彦八郎

五郎

圓仁僧 胤鑒彦九耶

胤 胤信彦十郎 方余一

胤高彌八郎

某小八郎 某余一

成胤 干葉介

建保六年四月十日卒。年五十七。法名正阿爾陀佛

胤綱干葉介

久亂有戰功。安貞二年五月廿八日卒。年二十

泰胤干葉次郎

時胤 干葉介

時胤有六家老 所謂布施。田谷。大山。:仁治二年八月廿七日卒。年四十二。其 所謂布施。田谷。大山。鈴木。伊藤。森廿七日卒。年四十二。其木像在千葉寺。

葉介

賴胤 文永十一年八月廿六日卒。年三十七。法名長春常善。 F

宗胤 建武二 T 年戰死於三井寺。 葉太郎新介大隅守

胤宗干葉介

正和元年三月廿日卒。年四十五。

干葉介

胤重

五郎

月朔 李於洛陽。年六十一。法名善阿彌陀佛。號淨德 功。其後力盡降尊氏。觀應

氏胤 千葉介

集。貞治二年九月十三日病卒於美濃國、年三十 天龍寺供養爲隨兵。善和歌。其所詠歌載在新千載

百六十四

師常相馬小二郎 胤國相馬二郎 下總相馬ノ祖。 - 賴望小太郎 胤經 將國號信田小二郎 師胤 將長 兼賴 實千葉常胤二男。師國無男子。爲聲繼相馬。 州相馬祖。 五郎 第 百 四十三 胤村八郎 常望小二郎 文國小太郎 胤繼 重國 長望 重胤 胤忠 師國 千 葉 系 一胤時千葉八郎 胤定千葉九郎 胤國七郎 一行定六郎、 一定氏九郎次郎 家號白井。 胤泰八郎鳴矢木 信清千葉十郎 家號長吉。 家號鳴矢木。 某意八 太郎丸 胤繼孫九郎 胤繼 親胤孫太郎 某四郎 胤勢彌八郎 一行胤 孫次郎 百六十三

蓮心周防

-信胤平太

弘胤法橋

- 胤勢立澤又太郎

胤與彦太郎

胤直中澤彌太郎

資胤平田四郎

胤行立澤七郎

胤義彦七

了意治部

胤俊平田左衞門尉

某平兵衛尉

號侍從。

百六十二

能光 胤忠千葉五郎邊田 胤 觀秀栗原禪師 礼朝 六崎六郎 某兵衛太郎 景秀六郎 時常地生次即 秀綱五郎左衞門尉 秀泰埴生修理介 秀時式部大夫 同上。 同上。 同上。 與父同自殺。 時常曾襲領常秀食邑地生庄。秀胤奪之。時常怨 令兵士發矢。自與其四千入室。讀經而後自殺。 而絕。及聞秀胤遭難。忽入大柳館。與秀胤同自 兵來襲。縱燒火之。焰威甚熾。不可響近。秀胤 一宮大柳館。秀胤預積炭薪於館外四面。及 某六崎兵衞尉 一胤廣千葉四郎 師胤干葉七郎 師時千葉七郎 -為胤四郎 - 時秀八郎 胤長六郎 胤村 通胤三谷次郎 胤義 時綱 義胤灸即 師重千葉太郎 行胤千葉七郎次郎 家號立澤。 家號神崎。 家號遠山形。 家號神崎。 心七郎 千葉四郎太郎 三谷四郎

卷

第百四十三

千葉系圖

百六十

一常廣逸見八郎 常綱匝瑳八郎 黨和田氏而誅。

常安白井六郎

政胤飯高四郎

常重從五位下下總介 常忠日井太郎

常衡海上與一 法名照淨善應。

常幹

常繼

常滿

常直

常清

常朝

常胤從五位下干葉介下總守護職

母常陸大掾平政幹女。確仁元年三月廿四日卒。年 十四。法名淨春貞見

胤光椎名五郎

千葉新

州人大河兼任。而有功 居鐮倉竹谷。母秩父重弘女。建久中奉賴朝命 建仁二年七月七日卒。年

伐 六奥

胤常

十一。法名常仙觀宿。

元年九月十五日六十七大往生。合手如眠。曾無病。相馬師國養為子。號相馬小次郎。念佛行者也。元久

武石三郎

胤信大須賀四郎

胤通國分五郎

胤賴東六郎大夫從五位下 王軍。奮擊力戰。手殺六人。遂戰死於光明山。居園城寺。號律靜房。爲賴朝禱祠。治承四年從以仁

常秀上總介佐兵衞尉

上總介堺右兵衛次郎

第也。以故北條時賴命大須賀左衞門尉胤氏。東寶治元年六月五日三浦泰村誅秀胤妻。秦村女 中務入消素暹等討之。七日胤氏素暹等



忠常武藏押領使下繼介 將常秩父武藏守

常房鴨根三

田郎

忠尊山臥 居下總千葉郡。因氏焉。創建平山 號山中禪師坊。土肥祖。 千葉小次郎

恒遠 恒仲

賴任村上貫首

一常時相馬小二郎

常算相馬六郎

胤光椎名八郎

常益栗 常余原

飯 即

常能金原庄司

恒親

一胤宗野典黨祖

四郎 大夫

基永野與六郎

常兼從五位下下總權

號千葉大夫。本郡撿非違使所。

·恒宜 法名變永。 ·極義家爲命其名 俗所謂烏帽子子也。

> 一元宗周防八郎 近永 野 與 庄

恒永

常範佐賀

岡濱祖。

常定衣山彌平二郎

常國 頭

二郎

恒宗大藏二郎

戰死於奥州。

百五十八

桓武天皇上王五十代

葛原親王

在壽二年六月四日薨。六十八歲。 在壽二年六月四日薨。六十八歲。

高棟王

西 朝臣姓。貫左京。貞觀九年五月。至大納言正三位薨。

高見王

無官無位。早世。

高望王上總介從五位下

良望常陸大掾鎮守府將軍 宽平二年五月十二日始賜平朝臣姓。

良房常陸大操

良將鎮守府將軍陸與守從五位下

卷 第 百

四十三

千 葉 采 圖

洞院流祖。大學頭。從四位下。天長二年團七月賜平

良繇 良生常陸六郎

-良文 村岡五郎 良兼上級守

名重門

良定

將武伊豆守 將為將三郎

良持 良詮上野介

良廣駿河十郎

一忠賴村岡二郎 忠通村岡小五郎 相馬系國別出

將門相馬小二郎

自職平親王。

將平大葦原四郎上野介 將賴御厨三郎下總守

常高

忠光

百五十七

### 一宗家

州原野屋卒。 常學國無領主。故大永年中將軍源義植卿令仁木兵 出來。宗家進奪擊。而遂射仁木兵部少輔。由是敵兵大 相戰。宗家進奪擊。而遂射仁木兵部少輔。由是敵兵大 相戰。宗家進奪擊。而遂射仁木兵部少輔。由是敵兵大 相戰。宗家進奪擊。而遂射仁木兵部少輔。由是敵兵大 相戰。宗家進奪擊。而遂射仁木兵部少輔。由是敵兵大

能市之丞

清廣養之爲子。

九年大坂御陣不列于供奉之處。松平右衞門大夫 承釣慶長八年因台命勤伏見城 水矢倉御門二ヶ所番。同十二清)廣 三之刃

日卒。歲十法名宗白。日本。歲十法名宗白。因此為難與人。以此,是是是一個人。」

### マミ之丞

高卉作右衞門動伏見松丸口極樂橋門番。寬永二年動督。代清廣動伏見御番。其后因仰宗次及山口駿河守。御番。故以土井大炊頭建白。聽。由是令宗文繼清廣家到江戶。時清廣承嚴命勤御番。然清廣八十余歲而難動

一宗雄權之丞

西門番。

—宗武忠五郎

一美清五郎八 一美清五郎八 一美清五郎八

—宗尊六之助

百四十三 江戶系圖

卷

第

百五十五

重 行 小野 太郎

重 光 太郎

田

陣

元

TH

2

卯

立し 年

九月廿

三日卒

0

人業の

法名

雪

忠太郎兵衞尉

重

房

重兼

郎

三郎

忠高六人人了郎左衛門

尉

太郎

移居上州新

田

太郎豐後守

住上州新田。弘 治二 年八月七日卒。天满。 法名道

太郎豐後守

。川村。野州足利 1 名道仙。 上州新田 四丙戌 八月 郡 新 內小林村。 田 # 七日卒。六十。號水月禪光。 那內上 與長尾 館林。 鹽多利。下鹽多利。 但 土橋。 馬 守 同 川俣鄉 專 政 天舟

一高政左馬助

曾東 點 州 家康公。此時改江戶氏 氏 也 之郡兵等 長五年九月奉從秀忠公。到 康 公 稱小野。同 在 戶 城 信 先 祖之 州 召 m

左

H 同 見年中 《洛陽。同十三年屬大久保主膳正到大坂城市。高盛奉行之。同十一年六月廿日奉從一中到大坂守之、同十年四月傳※衆之旅舘年四月將軍家到日光山時供奉。同六年屬 守。到 五 大 城 藤 秀忠公卿上 七年屬高 供奉秀忠公。到驗府。同三年屬 飘 守 坂 年 拜謁秀忠公。于時十三歲。 原秀鄉末葉金 屬 城守之。 之。同五年五月八日供奉于秀忠公到洛陽。 伏見守城三歲。納 大久保主膳正到駿府城守之。 **小主水正** 洛時供奉。 同年八月將軍家御上洛時 到大坂守城。同九年七月十三 前 守 實永元年屬松平出雲守。 度大坂御陣供 女 同十 高木主水正到伏 -六年屬 奉從將軍上旅館御作 奉。元和 供奉。同 松平 凯

連山 忠常四 賴 尊 歸師

强交 安和 元 车 八 月 # 九日卒。六十九歲。

從四

位

F

伊

勢守

行義武藏守從四 位下

續 群 書 類從卷第百四十三

## 江戶系圖 系圖部三十八

平姓 家紋。三頭。右巴。丸內二引。

桓武天皇

葛原親王

-伊望大納言 高棟王

高見王

-良文村岡五郎

鎮守府將軍。

高望

忠賴 二郎

79 + = I 戶 系

. 66

卷

第

百

将恒中村太郎

武綱十郎伊豫守 武基太郎

重繼太郎 始號江戶。 重長太郎 重綱下野守

忠重太郎 親重二郎 母小野篁之末孫小山二郎經隆女。

河野對馬守通有妻。

重宗七郎 重通四郎

百五十三

### 女子

十二日於江戶卒。四十三。號正長院。 七房五郎左衞門尉職外母。寬永十年癸酉三月二十二日於江戶卒。四十三。號正長院。

### 女子

堀田基左衞門之重鵬の宝」上書の二女位父加賀中男都兵衛利之女の「現田基左衞門之重鵬」全の生ニ子の一女松革策前守罪の清養院教大

发伯父津田長門守猶子。嫁満口勘右衞門直利。 縣玉窓院。參禪問道。勤修善因、了達色是空。曾不見有 既主窓院。參禪問道。勤修善因、了達色是空。曾不見有 監物信番育之。嫁荒尾左近成元。寬永十九年落飾。 明監物信番育之。嫁荒尾左近成元。寬永十九年落飾。 安相。

信番從五位下監物字大學

相思維卿家人。娶津田監物元房女。萬治元年戊戌六月公。慶長十九年五月日叙位任官。大坂沒落後爲備前宰元百戴綸旨時忠直。至御當代恐憚忠之字改之。任秀賴

八 日於伯州卒。六十三歲。葬禪源院。號義雲院仁菴道

## 寛實監物

- 知信左馬助太郎左衞門

仕尾

張大納言義直卿。爲繼川豐前守忠征壻。寬永

船

年甲申九月十七日卒于尾州。號曄雲永祥居士。蔡良寺。

晦日於備前卒。五十六。葬慶福寺。號本室道心。州利隆少將。光政三代。爲土倉市正智。承應甲午三月州制隆少將。光政三代。爲土倉市正智。承應甲午三月一宗二八大學字主馬

一信正五郎兵衛

仕于中納言光義卿。為野々口丹波守智。

—信之權之至

以內閣本諸家系圖纂校合畢〕

右以織田內匠

長清本寫元本尾州法華寺所藏也

彩考館総

江州大津卒。年六十八。共和尚勁之。號長興寺月虎宗乙居 士。于時秀吉公。爲使節以那須助左衞門尉。賜銀數百

又三郎

死。號本室永源。 屬今川義元。爲飯尾 豐前守類子壻。於三州四尾 討

岩松 早世。

女子

神彦六左衞門室。清三耶母。自信長。於尾州市場賜

女子

小澤主水正室。彦八郎母。

婚家不見。

信直又八郎

守死於同所也。 於勢州長島討死。二十九歲。終青地為直通獨一五八。國出經殿助心進 住于游臺城。娶信長公妹。天正二年甲戌九月二十九日。 朴翁永淳。尾州長與寺奠之。

> 乙卯五月八日本。號青雲院宗繁。 築田彥四郎教貞最敬男。室。權右衛門 新六母。元和元年

女子

婚家不見。

信氏竹千代角藏

鑒。葬尾州長興寺。 後。屬信雄公。天正十二年乙酉六月二日卒。號湖雲水 主。時城份三萬雖爲幼齡。依所賞父戰死也。信長公有事之 母信長公妹。天正三年信張移于泉州之後。

補辦

耶の宋子縣圖書助の寬永四年丁卯正月十九日於備前卒。六十 藝可農卒後。嫁荒尾但馬守成房。生四男。 一安津田領後守雲 母同。牧野宮內少輔調裝守室。生二子。「好票州鄉附城主堀見 歲。號雲松院榮窓壽於。葬龍峯寺。

忠辰監物童名虎千代

天正十八年。與秀吉公信雄公有事之時。與信雄公俱令 之後屬信雄公。絕兄信氏之遺跡。居游毫城。為津田隼 山崎左屬川军。淺野紀伊守军等也。為父兵衛佐家督。於城介河內守長政。森武藏守军。陽自李次公军。為父兵衛佐家督。於城介 人正元號織出場。後娶村上周防守越来の女の龍是女院の元だ戸田 信思癇御前元服。賜忠之字幷長光之腰物。信長公有 母信長公之妹。縣三照信曆。八子紀伊守之助。三左體門解政。體中守長吉母信長公之妹。縣榮翰院。吳縣養德院。元院池田紀伊守恒利。生 々。至文祿三年仕秀吉秀賴公二代。叙位任官。

一女子

女子,丹羽五郎左衞門長秀室。

女子

三之丸

水野總十郎室。後嫁佐治與九郎。

一覧維藤左衞門尉

討死。二十三歲。尾州東雲寺奠之。號天岩以青。天文十一年九月二十一日。於濮州大垣。爲齋藤山城守天文十一年九月二十一日。於濮州大垣。爲齋藤山城守

福宮將監貞嗣室。

織田二耶吳衞尉室。二耶左衞門元定母。女子

信張元寬康

兵衛佐。是非斯波家就會家代々之官而已。永祿十 當世之後。賜信之字。天正三年乙亥叙從五位 州下四郡。娶于織田與次郎信康 郎。後號太郎左衞門尉。常寬以降繼三代之迹。 大永七年丁亥生尾州游臺城。母武衞縣。之女。字 功之賞也。於多井城。信直帰。爲戰死之賞。所賜孫竹 也。然而補和泉牛國領主。居岸和田城。 長令辭之間。彼是當時 依無武家拜任之餘。殊施美 城場。人山之女。同姓 是皆連年依 下。 一年信 下知 任左長 目

秀羅世云々。凡頃年之間。信張止他國之出張。去卯辰之兩 蒙三也日時代凡頃年之間。信張止他國之出張。去卯辰之兩 招請信張 可屬發徒之能。愈可征彼寺察之旨依仰如此也。所以論山衆徒师大法。關伏信長。歷濟今隱容攝用伊丹之主意於彼山非欺當也。編事而爲阿潔之故。 東央际 經之後 就信張爲降云々。 用。年々浴恩澤也。然為文祿三年甲午九月二十二日於 於紀伊國。所恩被數箇處莊園 年。始令退治岡本雜賀等之傍。鎮南國。縣。數度之煙塵。 追罸 賴隆。於紀州敗通心於高野凶徒等 坊被附置信張。且爲令知案內。依爲有勢者也。伸切去二月 是如根來寺。雜賀及處 敢至同下旬靜謐之。同十一月爲羽柴秀吉被乘謀計。信 公有事之費。紀伊賊徒等蜂起于處々。時信張賴隆以勇 之勢。衆徒類束手愁之。已大師令退山之由。時口遊也。 道僧徒。堂舍悉依被燒失。傳此威 令降參渡城也。爾後自二月至五月。信張與蜂屋兵庫頭 橋山日爾城。時至二十二日。屠土橋城。始鈴木土橋等 彼伴類征罰儀。都可執國內之成敗者。并以根來寺之杉 十年正月。以彈正弼長吉。奉安堵仰。賜肥州八代處。 位下供奉之。 也 四人之身。被召預淺野爾兵衞尉長吉。後幾漢。元信張 一亡之。自翌廿三日數日圍山 桐神。纏身。永難動守護職之間辭之。仍爲成 秀吉與三七信孝就確執。爲令凝密々群議。信孝與 同 乙。此間信長鎮東國。 74 之間。潜經大和路。策應州處 同十年壬午正月所々徒黨等 同丑年三月廿三日備 月信長 ~遊徒等。輕武威 一公任 歸陳之次而誠惠林寺之無 一也。同六月二日。乘信長 内 大臣参內 口城度々挑戰避福。落橋。 風。彌計 要害。或於在々處々 紀伊 粹已依露顯也。 國佐野城 時 楯 會信張賴隆 依妨治 籠紀州 治法雜 0

#### 女子 女子 杉原伯書守室。

高重從五位下美作守

葬東海寺中清光院。

## 勝長源三郎童名御坊

取城々。反者討亡。同六月一日於二條城。與信忠 島城。於上野國小縣。備中守以下出人質為降人。請 時。自二月中旬。勝長押水曾口。三月追奔安中之高 尾州犬山城主。成池田信輝壻。翌年信長征東國之 信也。爲和之被招請也。同九年辛巳於安土元服。爲 天正元年為武田信玄養子。移于印州。是依類討甲

## 勝良源三郎

信秀從四位下侍從童名三吉 天正十三年七月叙位任官。

重治長兵衛尉

女子

信高左衞門佐藤四郎 四尾主水室。

卷 第百四十 齡 田 系

圖

-信吉武藏守

-信貞樂雅頭

真置左京五郎左衛門

壬生官務室。

女子

織田左衞門佐壻。

篠治大膳妻。

長次童名於緣長兵衛 長好從五位下左京亮

女子 瀧川左近將監一益室。

筒并伊賀守定次室。 前田肥前守利勝室。

百四十九

秀勝正二位中納言童名於次 日秀吉再企奸謀。於尾州野閩內海自殺。二十五歲。 母常。同自十月。於濃州挑戰之後結和順。同翌年月 鈴雅。或是別野閩內海自殺。二十五歲。 勢本領。美濃國在城于岐阜。然秀吉忘信長厚思。及

一秀雄從三位宰相童名三法師

爲秀吉公養子。丹波國守護。領十八萬石。

母伊州國司具教卿女。越前大野城主 慶長十五年庚戌八月八日卒。二十八歲。月松院殿天岩元亭。

母同。早世。

一高雄市兵衞但馬守

-信良 從四位上左近衞少將

四十三歲。心芳院松岩淨青。四十三歲。心芳院松岩淨青。

-信昌從五位下因幡守

女子

駿河大納言思長願室。

— 女子 子

高長童名於凱從四位下侍從稻葉能登守室。

和州宇多領主。

—信為伊豫守

一雄 夏正五位下侍從主膳

—女子

秀吉公養女。

佐々加賀守室。

早世。

土方丹後守室。

早世。

-信貞式部少輔

# 秀則從四位下侍從左衞門尉

幼名茶签後三之介

城。信雄誅伐件三臣。姓手討之。自爾以降信雄 安土城。然瀧川左近將監一 等。欲討亡信雄之條。甲申三月二日。於尾州長 九。爾州极島城主。岡田 長島之處。為新的守秀吉。柴田滅亡之後。一益失張 之政務之旨任衆評。同十二年甲申年中與秀信共住 信思之男際。至十五歲。保雄守眼代器。可執行天下 天正九年辛已爲伊賀守護。信長滅亡之後。相副 秀信。非任我意而已。密々招信雄之長臣津川玄 伊賀本領於尾張國。雖定居城於清洲。三品羽林 教 利。退去長島間。信雄所押領其跡也。子茲秀吉輕 勢五郡領 外州背 元年 。被稱國司職。叙正四位。任右近衞中 戊午生毘州清洲城。同十二年己巳九月為 主。住于小河內城。為國司 長門守。城村皇城淺井田宮丸 益領北伊勢五 北島中納言 郡。在城

> 月日 川家康 家。然。賜大和國字多郡於常真。寬永七年庚午四 閣薨去後屬秀賴公。秀賴公有事之後。相續從將軍 員。文禄元年壬辰年蒙免除。男秀雄賜越前大野。八 秋田。是謀平氏再興。費思慮有年云々。因剃髮 條以下遊徒。同十八年七月。為秀吉公見配流出羽 令上落叙正三位。任權大納言。同十三年乙酉七月 城也。同十月二十日信雄與秀吉利睦。爾門為作同。并足立 誅前田。於一益以起請文滅刑訝。至七月二日請取 益於尾州蟹江城。企道謀之間。同十八日信雄襲之。 等。同六月。前田興十郎 討捕池田昌入信輝。同早紀伊之助。森武藏守長 日薨。七十二歲。號德源院實岩真公。 叙正二位。任內大臣。而後共秀吉征佐々并北 執。同四月九日。於尾州小牧長久手挑戰。德 公感信長芳躅。帥群卒。依又合勢屬勝利。 通志於秀吉。招入左新衞 月

## 一信孝神戶三七

月補 十三日於山崎。與光秀戰悉追奔之。 用章之刻。信長依見弑止出船。於大坂討亡織 永祿十二年已已爲勢州畔 羽長秀等。備信孝于又將軍。高山池田特進先替。同 于池田信輝。高山右近大夫。中川瀨兵衞尉。丹 守秀吉。先爲惟任退治。葉備中國。競來攝州。 四國守護職。同五月十二日赴于住吉。廻 尉信澄。是爲光秀之緣者故。固著其色也。此 至尾州 清洲。評天下相續之議。信孝相 戶領 主。天正十 於山科邊誅光 年壬申 田七 波 間

卷

獨室也。五男號那古野山三郎。後雖左曹門鄉華繼 金金華五男號那古野山三郎。後雖左曹門鄉華繼 三十二郎。後雖左曹門鄉華繼

## 女子長雲院

女和田壹岐守室。继朱 四 三 另繼小婦伊豆守也。 二 另繼小婦伊豆守也。 二 另繼小婦伊豆守也。 二 另繼小婦伊豆守也。 二 另繼小婦伊豆守也。 二

### 一女子

森權大夫祖母。

### 女子

### 女子

松平三郎信康麟原公室。生女子。本多美濃守室。

位下。同十月十日整大和幽信貴城。誅伐松永彈正十一月任從四位上。同五年丁丑正月十四日叙正四十一月任從四位上。同五年丁丑正月十四日叙正四百十一月任秋田城介。同四年正月叙從四位下。同局十一月任秋田城介。同四年正月叙從四位下。同局十一月任秋田城介。同四年正月叙征五位下。悬弦江州安土之後。居任美濃岐阜城。退治諸國之長移江州安土之後。居任美濃岐阜城。退治諸國之長移江州安土之後。居任美濃岐阜城。湖名奇妙。永祿十一年已弘治三年丁巳生屋州城。幼名奇妙。永祿十二子

少丽 F P 茲勝賴。同男太郎信勝無據防戰退甲府。三月十 日乘捕 昌降參之間。爲退治武田四郎源勝賴楊鞭。二月六 同十三年壬申正月六日。信濃幽木曾管領 張本。特募此賞。以三條大納 院仙巖眞炯。 秀。於二條城自殺。生年二十六歲。葬大德寺。大雲 累代相繼太刀於信忠也。 印。自信州上諏訪。以福富平左衞門爲使節。被賜 於田野悉討亡之。信無 野信濃甲非駿河。武田幕下黨々。或伐或降人。因 令動叡感已。同十四日叙正 臺岩成倉、等者。奉紙故人樹。養。《為遙也之 藤原久秀。同男右衛 信州高遠城。諫仁科五郎。滕賴會亦。從軍然而於 感悅餘。香稱可被讓補天 同六月二日。爲日向守光 佐 言藤原實枝卿為勅使。 三位。任左近衞中將 久道。雖如此之類 左馬頭義

## —秀信三郎

年乙酉。 吉勝家等爭威。 武家執事定叔父信雄之處。 忠遺言前田 天正八年戊辰生濃州岐 客身。女祿元年以美濃枝早領主。叙正三位。 議移江州安土城。備于大將軍。 中納言。娶望臣秀勝爾日秀次女。慶 田三成對家康公企鉢楯。秀信憨禀氏正 雖爲三歲之嬰兒。一 **祿元年爲美濃岐阜領主。叙正三位。任果秀吉執天下權之間。秀信退安土爲遊** 玄以。後號應 翻誓約。世已屬濫吹。 懷秀信。 自 岐阜移于清洲 以阜城。 族長臣霧家秀吉信輝 自翌年 信雄信孝秀 光秀叛逆之時。信 十五歲之間。於 長五年庚子。 同至十三

於下野足利卒。年八十五。號西方院穴山宗 收公所領。高剃髮號道慶。平生楯戰甲胄之 曲之言。就後藤勝三郎之邪佞之遺恨。兼事 四朝一乘如女手自書寫之。所獨追騙也。同十年己已家康歸本第[編十]之後。執行作善法事。加之同十年已已家康 也。武州與高勝昔日弓馬朋友。而雖結廢縣之。不意之至緣魂。 飲 具好警之粧。依禀性於天。奉始代々之大樹。 公勘簽一。付譽議秀康卿。雖合陳謝不存行 散後達家康公聞。處奉潤色詞。特所募此當 鄙所縱之也。正保二年乙酉八月二十日。 醍醐吉野花之遊宴。依申沈驕奢之罪。所

一。葬于妙心寺裏玉龍院。號遠松院殿繁溪 知信母。慶長六年辛丑十月三日卒。年三十 津田監物忠辰室。監物信番。 太郎 左衞門

元勝次郎右衞門 正保二年

日卒

某左門

某十左衛門

女子 津田右近室。

百 四 4 織 田

系

卷

第

女子

女子

堀尾帶刀吉晴猶子。

女子

高木左門室。四郎左衛門母。

某新兵衛

某十郎左衛門 仕金森出羽守。金森將監智。

信季刑部數馬

某。障守後號木下雅樂助

野守。長井甲斐守合戰之時。討捕長井新八郎。同十 時。越衆。於善照寺中島之間。一日之內兩度高名。 同四年五月十三日。於澧洲森部。信長與日比野下 永祿三年五月十九日。信長公與今川義元

某善右衛門

內城攻時被鎗疵。右

年丁卯所許赤母衣。同十二年八月下旬。勢州小河

元赖元年庚午四月 日於越前金碕討死。

女子號養雲院 雲守室。醫豐二男號那古野內膳。三女森右近大 嫁于郡古屋因幡守敦順。生五子。所謂 一女金森出

百四十五

卷

四十

74

爲招 勝 庇。時。所預大樹御感也。信長公有事之後時。信勝依在洛。固本國寺門前四辻。施 投老命於秀吉公。所賞此忠。同十一月叙 Ŀ 十八年秀吉公就征野北條門族。信勝為中使。 十六年四月十四 諫 依 入信輝依爲先君乳母。無通志於件羽柴秀吉。 旬。秀吉公與北島中將信雄 。何和 13 九 語勝入。回思惟之間。信勝征 言。忽翻怨敵之思。献 課基 松 嚴命。等倫不敢爭之。天正十二 。葬京師本國寺。號 ш 築 所募此賞也。永禄二年 公方義昭公六條本國 東始 日行幸豐臣亭之時。列前駈。 地臨易計。 一味同心證文。終依 卿及鉢楯時。池出 諸結構通 濃州大垣。依 癸巳月日 寺 一年三月 假 元品。 御

# 一信任 從五位下左近將監

加州金澤。依中納言利光厕芳情。幽居仍落飾號長意。依中納言利光厕芳情。幽居也。所沒收所領土為也也。乃務飾號長意。依中納言利光厕芳情。幽居如州金澤。

## -信次掃部助

信一左近兵部主計

総

次郎

左衞

——女子

大子

中川宮內少輔室。

高勝是門守

無其存亡去。 終突伏之。欲梟首之時。織田河內 賴公。停上洛之間。內府家康公爲征罸之進 大夫為州高槻之女。文禄元年壬辰 時。本軍勢條騎。令供奉九國。太閤 勝與戶田武藏守三城方人一方合館。在雖得具九月十五日。於濃州縣原東西大挑戰。時 九月十五日。 治部少輔三成何此費。號秀賴公於大將 東國。高勝屬內府。六月十六日出陣處。石 秀賴公。慶長五年庚午、、上杉 招關西諸大將。爲追伐家康公。跂濫吹。 吉公。住山城國御牧館。娶于高山 不敢論之。讓之河州。 孝競來。共押武州。相擊之旨類顯 於濃州縣原東西大挑戰。 一子イン 太閤 景勝蔑 遺兵征 一之後 右

月五日發向于淺井郡長政領分。放火在々所々。 威小川孫一郎為降人。渡小川城。同三年壬申三 要害築向城。至翌年七月挑戰。終令退治之也。 助降者。代道者。同十一日對于志賀郡木戶田中

某從五位下武藏守法名宗牛

加州大納言利家卿婿。

一某中川大隅守

神谷信濃守室。

中川八郎右衞門室。

某中川爾左衛門 谷治部

某中川半左衞門

波田三右衛門室。

原右衛門尉至。

卷 第 百 四 += 織 田 系

> 某中川八郎右衛門 某中川半左衛門

齋藤中務

信勝從五位上左馬允隼人正

朝之通規也。不可更稱不覺。已彼等非顯累年軍 焉。時供奉輩諞信勝。山口海老丞等於侍所吐惡 入夜執勝鯨波。後應下知開芝居。信長翌曉令入 與齋藤右兵衞大輔龍與。濃州賀留美合戰之時。 之丞。下知從軍追奔敵。永禄五年五月三日信長 信勝與柴田權六勝家。樂號於館下討捕鎌田勘 四日於尾州稻生。信長織田武藏守信行合戰時。 即合戰之時。擊捕坂井彌五郎。弘治二年八月廿 十年八月十六日於尾州海津。信長與織田彦五 經回諸國戰場。終屬信長。彌顯勇敢也。天文二 娶織田勝左衞門尉女。二十一歲。出武者修行。 過旨。依被忿怒、所施眉目也。同十年丁卯得 豈讓大功乎。向後於發如此之辭輩者。可令處罪 功而已。雖稱國守。全不乏于其才。況小智小志 。被冤黑母衣。同十二年正月五日三好 達信長聞。以辨此引謂勇士本意。漢家本

百四十三

卷

江戶卒。年四十六。 忠雄卿家人。慶長十八年癸丑五月二十日於 屬信雄公。而後仕少將秀勝。後爲備前宰相

十七日於因州卒。七十六歲。號光德院。木造左衞門佐長廣室。慶安四年卯十一月二

华人正壹岐守

大隅守婿。 母小坂助六雄吉女。仕忠雄卿光仲卿。鵜殿

成 長數馬助

正長勘兵衛字右馬助

宮脇賴母助室。

女子

利信勘左衞門號香坂

爲松平阿波守家臣。慶安三年庚寅、月日卒 于阿波。四十三歲。

某平兵衛 成信、左衛門 阿波守臣。

女子

信次孫十郎右衞門尉 信實四郎三郎

天正二年九月九日於長島討死。

女子

女子 岩室妻。

女子 小林でいこ

某刑部大輔法名宗養

駿河守後號中川八郎右衛門

于長比苅安兩城。征淺井朝倉勢。同二年八月二 元義庚午年五月補于江州安土城代。當公居城働 十日乘取江州新村城、六百七十餘人討。依此餘 費大宮兵部大輔于勢州小河內城時。手自擊敵。 人。同時被免黑母衣。同十二年已已八月信長 屬于信長等。積累軍功。永祿十年丁卯撰兄弟三

身於 也。與一當以爲 覃澆季子孫若顯短意之禀性。 所預黃無於采女正也。太閤薨御之後事秀賴公 似蓋累家規模者平者。雖令男女子誕生 渡之計之故。依羅奉報謝此厚則。雖恐潭之至。 節。黃金數百枚「晚年熟」、與一。以太閤恩澤成世 節 · 差謂而從關白秀次公。以服部采女正為使 命奉。慶長十四年已酉七月二十日終所縮 一代也。年六十九。葬攝州萬國寺。 未熟之

三州勝鬘寺室。 勢州一身田室

信光孫三郎

佐隼人正。同弟孫介。十七中野權八十七歲。後共 田造酒丞。下方彌三郎。計七歲。後岡田助衛門。佐 居住尾州守山城。天文十一年壬寅八月十日。今 雖敗北。信光其意岩不曾去峠。因兹信秀家人織 將。同十四日於三州小豆峠爭雌雄之處。味方類 信秀為防戰之。出張安城「既然明時信光為武者大 川義元爲奪尾州。已到三 勵出群率之術。追奔敵 雖兄弟親族。相伴 全不均七人之勞。仍號小豆坂之七本 州生田原。于時 備後守

> 克斯響約。馬卯月十九日信光移清洲南矢倉 時謀可守立織田 彦五縣旨。彼是臣對于坂井大膳戰之時。以信兼戰功得勝利。加之。弘治元年春 十一月二十六日為耶從坂井八郎之奸謀。信光 此功。相副那古野城于河東。自信長賜信光。同 炊介。依學相圖之張煙。信長在城部帥軍勢貴之。 信光相口成父子之思。 生害。法名梅岩。 討亡彦五郎。森三左郎。信長為清洲城主之間。為賞 大膳亮。同姓大炊介等賀之令來臨之處。即誅人 六日。織田彦五郎 。戰國 乙半華夷口遊。爾後信秀依 清洲城主。 同天文廿年卒亥八月十 與信長尾州海津

信成 市之介

**野歌戰死**。 正二年九月廿九日於尾州長島戰死。時即從小 居住于尾州小幡城。娶于彈正忠信秀女。天

信昌四郎三郎 於池田討死。

於長島討死。

源三郎字赤千代

母信長公妹。元住小幡城。信長公有事之後

就 鏡齋。被晦跡于關東也。 奪郡鄉說「樂型子今後勇敢心。忽遂素懷。號 於為彼也。凡從壯年破處々軍陣。飽斷人命。 者藍對揚之所存。年來爭威于戰場,終縮運 中信長連々秀于武門。雖傾近國。於信

信 益 源十郎字辨左衛門尉

某藏人法名露白

女子

女子 越前中納言秀康卿室。但馬守母。

女子 左衛門佐。本ノマ、 嫁尾州大納言義直卿。生一女。號貞正院。

與康

以過田定一陳之處。全不可有他妨之旨。吐 放言。進先登。同三日之夜。賀留美大聞敵將 大輔龍與卒大軍襲九條。于時信長助成之。 美濃九條城主。永祿五年五月。齊廳右兵衞 尉。味方悉雖令敗績。與康不曾退芝居。彰勇 追奔牧村牛之助之處。二陳爲稻葉又右衞門 。手自擊若干。終爲野々村三十即殞命。

> 女子 宗圓

女子 淺井。本ノマ・ 和田新九郎妻新九郎討死後嫁落合將監

織田兵衞佐信張室。又六郎信直母。

休以

於虎口被深手。右手不叶。落飾

女子

女子

玄心 玄貞

一從五位下柘植大炊介

者。僅加疲馬許。而加于信長之陣。於沓懸合鎗。合戰。時興一聯。依爲兄信清義絕身。無一人相從 永禄三年庚申五月十九日。信長與今川義元及 左京亮。信長公有事之後仕秀吉公。遷任大炊介。 擊敵被疏。監。其後喰信長恩祿募勳功之當。任

日卒。五十九。 院家。愛宕山大善院。承應二年六月十五

女子 津田

九郎二郎元秀室。

飯尾隱咬守信宗室。

-長種修理亮

女子 二十九歲。 和州柳本領主。寬永二十年九月三日卒。

女子

坊城中納言室。

神尾備前守室。

某源十郎

-長利又五郎

一所戰死。

女子

津田高雲守室。

天正十年六月二日。於二條信忠

**霞** 數守元聯 。 細川右京大夫昭元室。西等。二女此丘居。縣廣光院 織田市之介信成室。津田源二郎正信母。

利昌上總介

信康與次郎 女子

人。爆修于軍門。 井口信康合討死也,于時從軍織田因權守。同主水正。毛利十 勝利。終日擊敵之處。及黃昏陷道三之謀計。於 二日至齋藤山城入道道三稻葉山城下攻之。誇 六年丁未九月三日出張美濃。討從莊園。同二十 法名自岩。居住尾州犬山城。戰于近國。天文十

信清十郎左衞門尉下野守

居住犬山城。娶織田彈正忠信秀女。于信長 之介。猪子三左艦門。同才職。角田小一郎等抽置功云々。 王子衛。和田研介。高木左吉。生駒終介。中島主水・・金松牛 長。度々戰勢州。特永祿元年癸亥七月十二 馬允。元信精順也。土討捕士卒九百餘騎、五倉四郎兵 日於尾州浮野大途合戰。軍奉行治前田左 與同姓伊勢守及鮮楯之寺。信清與同子信 **育熟。追奔之。此戰失勢。果翌年令滅亡也** 

卷

日於京師丸山了阿爾寺卒三十九歲。 違解自體號位牌。 上二。不足ナリト我力姿ニナラシマセの 暮。被嚴往日之勇也。或日毘首達磨繪像 順後出城。至翌年沒落之期者。疾苦迫日 備南土之大將軍。謀帥諸卒奇也。兩公和 **免自他苦患。薙髪號雲生寺。幽居河内國** 爲不和之基乎之旨。依有街說。不入無 「ハ達磨今ハ道八。織田雲生寺道八。角 際里。秀賴龍城之時。改黑衣於甲胄。 元和六年庚申九升二 [過級]

長好三五郎

慶安四年四月十八日卒。三十五歲。

月、日卒、 元出家。號源藏主。妙心寺。正保元年

長次內膳

長政左衛門佐

和州戒重領主。

長元左近豐前守 金森出雲守婿。

津田左京亮室。

內藤四郎左衞門室

太田原左兵衞尉室。

近藤主税助室

尚長從五位下武藏守大和守 和州柳本領主。為津田出羽守婿

等母。 松平左馬尤思賴室。大膳大夫。淡路守思 直。因幡守思重。織部正忠利。長七忠勝

女子

湯淺右近室。長子左近。母福中院。

津川左近機四室。永福院 八幡善坊寺祖

政時

小十郎

織田出雲守尚長婿。

秀成牛左衛門

於長島討死。

長盆從四位下侍從源五 爲中根氏養子。

治部少輔三成遊亂之時。於關原施勇敢。元正十三年級位任官、慶長五年庚子九月石田 和七年辛酉二月十三日於京師卒。七十五 出家。號有樂。信長公滅亡之後屬秀吉公。天 號正傳院。

孫七郎從四位下河內守

折重共計捕武州也。年月日卒。三十五 賀州黄門利光卿婿。寶問田劉陽守慶長兵亂。 葬妙心寺大雲院。 時二。長孝追敵經弓手依見之。乘雞馬。 戶田武藏守與律田長門守鎗之

卷

第

B

四 +=

轍 田

> 長則從五位下河內守 木村長門守重成室 岡田作大夫縣盛室 桑山宗庵照曾安室

長宗布近 津田監物信番室。號玉臺院。

不破彦三室

女子 村井兵部丞室

長九郎左衞門室

長賴從四位下侍從左門 人縱之也 令仰當也雖勿論 未習事二君禮。限此事 實儀之間。至關東可合勤仕之旨被命處。 | 旁賴公。住大坂。弓馬雄士,元性堪能 外雖專異形異氣之操行。內備

者。枉可蒙免除由。吐放言、是且以上

卷

第

十郎

寬文十一年辛亥九月三日卒。 光院石岩玄岫。 霊

哲侍者

江州惣見寺住持。

信相伊左衛門 某關平兵衛 現成院月岩全口。

岩淳公。二十九歲。 万治四年正月十一日。春照院正

女子 宮原主膳妻。元祿二年已已五月

十四日沒。

女子

验樂甚三妻。 典又十郎

勝從五位下上野介

本下右衞門大夫婿。慶安三年五月十七 丹波稻原領主也。母問部內膳正長盛女。

直政左大夫

女子

日卒。成德院

雪岩元公。

植村、、室。

竹中真衞門母。監物組母。

女子 土御門二位室。

女子

佐治八郎平為與馬九為平馬男。室

信時安房守字喜藏 云之· 是去年密通武州信行之奸謀之儀因令 弘治三年為信長滅亡。于時間時雖與沈翔。手目取棄一

露顯也。

[後十]守軍。三男縣村井三吉。 村井卒後嫁于下間安甫 母荒尾美作守女。村井吉兵衛長門守室。生三子。 生五子 〇一女建部內匠室。一男下開越前守。二男殿會本氣

女子,

女子 苗木勘太郎美藻國苗至。生女子。信長養育之。嫁于武

淺井備前守長山室。生三千。一生太閤秀吉室 公二女少將秀勝妻。後嫁九條內府。 秀勝本後為大 自性院殿。 年四月二十三日。於越前國北庄勝家共自殺。號 長公滅亡時。柴田修理鳧勝家枉迎之備簾中。翌 將軍家光公 母公 亞相忠長卿等。三女者京極 樹秀忠公御臺所。降誕七千。所謂秀賴公室。中納 議高次卿室際光院也。長政生害後歸于岐阜。信 利光願室。越前少將。京極若狹守室、征夷大

女子

東雲寺。號榮輪院殿。 酉年、月、日。於尾州淤豪城卒。二十二歲。葬 織田叉六郎信直室。津田監物忠長母。天正元癸

信包、從三位左近衛權中將

官。太閤崇御之後補佐秀賴公。慶長十九年 正十一年爲勢州穴津領主。同十六年叙位任 出家。號老大。永祿十二年已巳爲伊勢國上 野城主。信長公滅亡之後。和順子秀吉公。天

> 甲寅六月十七日本。片桐市正與於蟾霉云本。信何暫於存 音下遺影也。道號眞珠院心巖安公。

·信重 民部大輔童名三十郎

勢州林領主。津山四郎右衞門姊婿。元和 元年六月除采地。溪林院融雪魯白

月八日沒。妙勝院性岩壽眞大姊。 秀吉公之妾。號姬路殿。寬永十八年巳五

大和尚位。江州惣見寺井京師龍安寺住

信則企四位下侍從刑部大輔 寬永七年午正月二日卒。慧照院陽岩

女子 德公。

木下宮內少輔室

女子

松平下總守妻。慶長十年乙巳五月十 五日歿。律雲院鏡湖閒明大姊。

四 + 織 田

系 150

卷

第

百

百三十五

系

行七佛寺。 使賜監官號。您見院殿贈大相國一品泰巖宣 場。或名談無什尊亡。謂者次意乃聲鉢。亦作権指遍界香。整諸明叔大和倫。章短華昭和文華師。其傷曰。用上九年養一 拔率之藝 館三條本能寺。信長本自依為天縱雄武。 之濫刑。依奉安宸德。稱為施報謝。于時以勅 忘家忘親者。年云將軍之本意。頃年之頃。鎮海 一日至十七日。 終以自殺。生年四十九歲。同十一月 念誦磐座大和尚。拾骨竹澗大和尚。窶姦個兵大和尚。 鎮鄉怡雲大和尚。揚崑玉幹大和尚。超滬古溪大和尚。 羽柴筑前守秀吉於大德寺執 手自絕 奉為

## 田氏之紋

初蝶 平家累代之紋。

舊記脫而不詳,或您觀祖代 案伊勢守信安。大和守遼勝等前用瓜 而見武衞瓜切目吉事。賜于信秀云々。 廷雖賜瓜之紋 校之旨奉 被賞勵功。御前熱瓜賜之。再可備家之 門勝久征越前國遊亂。今歸陣時。 傳依有之。不審。可考。 嚴命云々。又或記。依軍陣 中比恐憚閣之處。彈正

桐之紋 永樂紋 禁程之御紋也。公方義昭卿。與信長御 公方之御紋也。桐同時賜之。此二被信 父子御契約之時賜之。 六本幡五所之紋也。

引

兩

筋

令沒落公方後。被免于氏族也

1 勘十 即武藏守

處。以勇敢雖攘其灾。終爲池田勝三郎之殞 谷川橋介。河尻。青貝等駅就殿中。欲圖信行 正月六日信長寄謀於病床。依稱與遺領之讓 令與同織田伊勢守。欲押領東郡之處。翌年 也死 之軍兵。 佐孫助。山田治部左衛門尉爾人軍奉討捕數置 處。信長自清洲助成之、於稻生大挑戰。如佐 題佐久間大學之情籠名塚要害。以柴田權六勝家。 書等於信行。赴于□城一于時山口飛驒守 於信長。 依父讓。 爾後 圖之存念。築春日井郡龍泉寺要害。 依難默止母愁員餘。雖備歸伏之儀 口叉亦即。角田新五。大腦虎戲以下。二百餘勝遙戰昧方始藝作守。標本十藏。鐮田助丞。宮野左京進。山 爲尾張國末盛城主。隨 就中弘治二年两辰八月二十四日 長

信 **高澄七兵衞尉** 

新·年、十天。是信澄因為日向守光秀婿也。 上田主水正就信是信澄因為日向守光秀婿也。 貫矢倉 為神戶信孝。丹羽長秀等滅亡。 諸國戰場。天正十年六月、日。於大坂千 後從信長芳惠居。住于江州大溝館

主水佐

遷北 解水 木湖

津守

大臣右

月佐越守護長尾景勝屬幕下。同四月信長辭右 廷節會等。就累年兵亂。依令體樂廢絕 同六年戊寅正月六日叙正二位。

瀬兵衛降參。同七年已卯十月退治遊臣荒

再治攝州。同年中以信雄。伊賀伊勢

大將國職。同十月於攝州。高山右近大夫

中川海。冠。村上。小鹽。 隋僚。 備前美作字喜田等。 或沒落或降禁也。一色。 但馬山名。 桓鮱。 小田垣。 因幡松下。 吉川。中村。伯湾杉原。 赠

自二月執行朝 也。同三

輝元之從軍。破中國所々城墎

簡國之守護職。

自爾秀吉追續毛利右馬頭大江 以羽柴筑前守秀吉補十六

糖野の丹波々冬野の荒木の

同十一月三日。

左京大夫平氏政。同男氏真屬麾下。對武田立

。志願飛驒。白展就前守。同監同年關八州押領北

月上

旬爲追罸西國之殘兵。信長上洛。同六月二

所補關八州及陸與管領職也。同

家面々令降參。恣征東夷。同二十三日以瀧川左

十一日。 四 羽大寶寺。前田。常院是《置谷授選下野中以下》下線 所題風以 彼城而已。餘類臺諸國如雲。躁如蜂起云々。同 所要害。是去天正二年以降。催宗 二十八日本願寺門跡令降零。渡大坂城及數箇 以下。於處々遂合戰。 知之。元龜三年遠州御方原。天正三年三州長篠勝賴。自父信玄代雖求外緣。內依含邪倭。終不 宅河內守降人。治淡路國。同年中重型。征能 鈴木出羽守等。 九郎。荒川市之助。黑瀨左近大夫。三林善十郎。 炊助。坪坂新五。宇津宮丹波守。岸田常德。長山 合降參。爲證人參勤男彌五郎於安土也。同七月 十六日。 最上。築田。秩父。曾根。千福。新田。足利等。 都宮。里見。佐竹。干葉。相馬。津輕。南部。伊 濃駿河上野四箇國。較怖此勢。始小山。結城。字 五箇國武士多以成降人。同八年庚辰六月二 依令出張豆州表。不八箇國而已。陸奥 月退治加賀國內徒若林長門守。 。自父信玄代雖求外緣。內依含邪後。終不日。以信忠。於甲州田野。追伐武田四郎源 溫井備前守。三宅備後守以下。越中 四國押領使長會我部宮內少輔秦元 雅名以下。鎮兩國。同十年壬午三月 同九年辛未十一月由良城主安 今既如斯也 。仍治甲寒信 揆。 久保田大 郎以下。次

其外所々的徒等。治紀伊和泉兩國。同十月十日同五年三月。消伐楊來 索劉 尹日 『非

以信思。於志貴城談松永父子。元鶴四年正月禮多門城

同十一月信長任右大臣。叙從二位。

治大和國。

正三位。同二十三日任內大臣。多內陣座宣下。三日 移居館於江州安土山。同十一月十三日叙與任事。善所稱津田也。同四年丙子二月二十位也。然者當家氏族恐織田稱號。墓蠡礼權大夫

派右

近衛大將。此日一

族家人等頂戴山宣

進官

月三日雖蒙右大臣宣下辭之。任大納言。令

大炊助。小黑。西

光寺爲降人。鎮兩國也。同

井民部少輔。寺井源太左衛門。香川右衛門 大將大夫義純。熊谷傳左衞門。山縣下野守

田修理是。松宮玄蕃允。同左馬允。加賀國

任日向守光秀爾丹波并江州志置企叛逆。卒圍

色

第

百

信 長被 奉備 國家之安治 條。武勇天下第一也。 今度國々凶徒等。不歷日。不移時。悉對治 孝。和田 征夷將 公方之御父。殿文字始認之也 偏賴入之外無他 伊賀守維政可申候也。 軍 幕當被 當家再興不可過之。 成下 御 **婚細川兵部** M 通 彌 大 2 以

職之隨一 父織 田 一戰正忠 令存知之。

督藤原義景。同八月

政。翌

日於小谷城畫亡淺井備前

守長政。

雖為

。愁懸心天下警衞

相語左金吾義景。

治元

趣

村。月

以下多滅亡也。 山。坂本。

元年江州橫山。姊川。堅田、箕浦、小川。新

大津。久丁山邊年

來挑

戰也。長政方人礒 四郎。

野

阿閉淡路守

奥田三河守。山口六郎

十月二十四日

義

御

判

信 伊 辛未九月十四日始比叡 主税助 家御 五畿內 一社 雄 勢國司 年 元年庚午四月十四日辭左近衞大將。 中 補 田筑前守。 國 征 田 所等。起王道之衰。所專朝 司 權中納言具教卿 。松永彈正少弼。 彈 也。同十二年已已八月二十九日。退治 樓。經藏燒失之。僧徒悉加誅伐 正忠殿 一好山 職也一十一月修造始 城守。同下 篠原右京亮。 山根本中堂。 十五日三瀬生害。以二男 野守。 安完甚太郎。 多田。 禁裡 同日 延繁榮也 至山王二 仙洞竹園 向 鹽川等。 同二年 細 守 是去 11 元 六

魚鳥云々。

之間 7級淺

。所自 井長政

業得果也。同門

年癸

長門

守。三宅權允。朝倉孫三郎

從三位。同三年乙亥八月。

朝倉殘黨討亡若

下向筑前守

治河內國。同二年甲戌三月十八日任冬議。

和

泉守。石田。西光寺。阿波賀。大鹽。圓强寺。

國。依此餘威。若狹黨々逸見駿

朝倉義景之餘。已被結

月。於河州攻三好左京大夫義繼

一十六日義繼

自

以下為降人。原以下略改。治江州也。天正元年十

終令籠字治眞木品之要

九月引

家對信長被立御色。

同

七月十七日信長雖敗之。猶存有情之慮

城國。同八月十八日誅殺越的大守朝倉左語飛驒守番頭大炊介降譽。誅岩成主稅介。 是併 上杉景虎。武田信玄 長插奸謀之旨。今觸 之恨。去 下多減亡也。同二十八日生害淺井下野守久、下多減亡也。同二十八日生害淺井下野守久、京城市等不順大飲介降季。群岩成主稅介。治山經濟學與一大飲介降季。群岩成主稅介。治山經濟學與一大飲介降季。群岩成主稅介。治山經和一、金礦。手筒正。坂本。刀樓山。其外於所々挑合戰之一族是四十八日,於定城戰變得大學等。 也。 彩 害。奉 信長之結構。粹已發覺之間。無據宥所及此 公方逸驕 凡去二月。大樹之御方人。於諸國或被 年捧諫書之處。若天寬入彼性歟。 之餘。 左京 一。北條氏政遠國之黨 作言轉於都鄙。剩招 內 兆 々遊略。朝 蛛響。之河內國岩江 庶人依懷陸 始關東 中。可 館

一常遼揚部助

女子天正十年六月、日於江州瀬多时死。號月墨常光。

稻田奥三郎光教室。

## 信秀彈正忠備後宋

酉三月三日卒。四十二歳3恭子萬松寺、法名桃殿。 子嶼故渡城 同十七年戊申築末盛城。翌十八年已居住于是州勝贕城 戰于諸國 天文十一年壬寅。移

-信廣三郎五郎大興守

神保安鄉守禪(室。伊豫守主膳母、女子

-女子 織田十郎左衞門信清室。左衞門尉母。

齊藤兵衞尉繼州· 馬秀龍室。左門母。

卷第百四十二 機田系圖

始出張 音寺城。及箕作。和田 **怨敵征伐。依賜義昭公御教書。至九月八日擧責傾近國。振猛威遠境。同十一年戊戌。爲天** 亡之 爾後移于稻葉山城。 岸勘解由。多治見。佐留、世見。稻葉、多以討 年論武威。彼方人始長井甲斐守。日此野下野守 日大戰。立討捕義元。代表為因茲三箇國黨々 源氏今川義元朝臣爲學旗於帝都。引驗遠參軍 退治門葉欺輩。為尾張國太守。永祿三年庚申。 林美作守。去年八月二十四日於尾州稻生戰一信 月十九日 年已西號上總介。次任彈正忠。弘治元年乙卯四 同十五年两午首服。號三郎信長。此。翌年為軍 吉法師。同十一年壬寅始爲尾州名護屋城主。就 天文三年甲午生尾州國勝幡城。本卦盘 入道拔齒齊承禎義賢。同男右衞門督義弼之觀 兵。同十二日。始近江源氏棟梁佐々木左京大夫 齊藤右兵衞大夫藤原龍與。 常家也。同十七年甲子七月二日。退治美濃守護 長手自所討捕之也。自爾以降。婚織田伊勢守信 藏守信行。是相語林兄弟。熊熊等。類依含凶器也。 即信長移清洲。同三年丁丑正月六日。誅舍弟武 一處意同下野守信清。城事。同安房守信時。 所。并三好一 入于尾州。信長令出張資懸邊。五月十九 三州吉良大濱。討捕今川家從軍。同十八 襲尾州清洲城。誅伐織田彥五郎、前因縣 黨。同二十八日令供奉義昭於華 山山館 同十一年戊戌。為天下 國中城 是自去戊午年七箇 城々沒落 幼名號 所屬 令

圖

祭

第

江州安土您見寺住持。

-正盛新十郎

卒。七十九。 仕中納言光義卿。法名三入。寬文元年卯月晦 H

女子 女子

宗康永沼左馬進

彦三郎出家宗庵

政方新十郎 田齋之助宮崎市右衞妹。 中納言光義卿。母松平右衛門佐光之家臣吉

一正信六郎兵衛

定宗飯尾近江守

**祿三年五月十九日。今川義元揚兵欲上洛之時。爲法名常室。尾州奥田城主飯尾養子也。仕于公方。永** 押之楯籲鷲津城。遂戰死。

長谷川藤五郎室。

星合采女正室。

一信定彈正忠 法名用嚴。尾州犬山城主。

常寬丹波守 十四日卒。東雲寺殿。開嚴化元居士。 居住尾州游臺城下。知下四郡。永正三年丙寅七月

信宗字茂助正五位上侍從飯尾隱岐守

一寬貞筑後守 尾州樂田城主。

女子

掃部助

織田河內守廣綱室。

百三十

寛故藤左衞門尉兵部大輔 號古岩元陳。 繼父遺職。住游臺城。天文十九年庚戌二月七日卒。

大和守

勝秀 居住于尾州清洲城

一遠勝大和守

給之間。追出之。所押領數萬町庄園也。 天文年中尾州下四郡清洲城守護武衞處。 器。費心府醫術外無他。匪欺諫諍而已。 却而求鴆毒 被冠者非重

敏定三郎武衞之字(~ ) 伊勢守

居住于尾張國犬山城

敏信左馬助伊勢守

法名常也。尾州上四郡犬山城。

信安三郎伊勢守

信長聞。於濃州白銀庄。賜立鍼之地。樂安閑也。 事於隱居。催邁意之間、便齊藤山城守體安地。退 與前野小二郎發達。爭事々不證。匠作進信賢 倉。司上四郡。恣執威權。于爰家長稻田信理亮 玉甫。繼亡父遺領。住于大山城。後築城於同國岩 法名高永。天正十九辛卯十月二十四日卒。大溪 一于濃州。彼家滅亡之後幽居禁中 衰老之後達

> 承。ミサツクシノ詠歌及系書等于信長也。 酹芳情。從親眞以降十七代。被讓合的「始點的相 信長獨立天下之草業之間。且爲當家連續。且爲

女子

織田彈正忠信秀室

女子 織田越中守室

女子

門。三女井上小左衞門妻。欲帳。永成長子號主殿 生三子。嫡子內膳正從五位下永成。二男三右衛 赤座七郎右衛門尉永兼越前所被領主室。號法壽院。 頭五品永好。次男號河村勝介。三女飯沼勘平妻。

信賢伊勢守兵衛尉

守元伊勢守文。 年已未三月、日。請和開城處。被召預山內對馬 與信長論權。挑合戰處。十郎信清次下門葉斯置 依前野小二郎之姦曲。信安以二男信家欲備家 除子信長。度々依競裝。終信賢失術。至永禄二 督問。相議、稻田令追出父。在城岩倉。相續豁式。

信安退城之後為遊客之身。屬于城介信忠順。天 正十年二月六日。於信州高遠討死。

卷 第 百 四十二 織 田系圖

百二十九

卷

養和元年二七薨。六十四歲

重盛 正二位內大臣左衛門大將

號小松殿。法名淨蓮。治承三八一薨。四十二歲

資盛正二位右近衞權中將越前守 維盛正三位右近衛檀中將伊豫守 法名淨圓。那智沖入水。年二十七。

盛綱從四位下侍從播磨守

元曆二年三月二十四日於壇浦沒海。二十八歲

親真三郎權大夫

沒落之間。父資盛潜令隱容親真之母。父舊此切而不明心三非寺 近江國津田庄。 江州津田。越前織田元祖。親眞在胎中。及三箇月不氏 、其詠二。 時餞別資盛詠和歌。自筆之賜親眞之

近江ナル津田ノ入江ノミチヅクシ ルの

秘經歲曆。所相讓男親基也 之庄。於親真長後。母始語含密々旨趣。與件詠歌之間。 免源家城盡平氏遺孤之難。幼類。行越之前 奮亂 州織田 然而令降樓親真長機成長之妻。之處。長稱實子依管之。

> 親行孫太郎 親基權太郎

基行孫次郎

行廣

太郎兵衛

末廣 三郎太郎兵衛

基實三郎 廣定早世

廣村三郎四郎

眞昌三郎右衞

萬千代早世

一常昌女郎四郎

常勝助灰郎帶刀左衞門

昌之三郎五郎

教廣次郎左衛門

常任次郎兵衛

勝久三郎彈正左衛門

久長 彈正左衞門

織田系圖 系圖部三十七

桓武天皇 平氏

葛原親王一品式部列 高見王無位無官

高棟王正二位大納言

西洞院祖。天長之始賜平氏。

高望王從五位下上總介

寬平二年賜平氏

良望續守府將軍後改

卷

第 百 四 + \_

織 田 系 圖

貞盛從四位下鎮守府將軍

維質從四位下權少將

正衡從三位出羽守左衞門尉 正度左衛門尉

正盛 從四位下讚岐守右衛門

尉

忠盛 院執柄。昇殿。仁平三年正十九卒。五十八歲 正四位下刑部痼

清盛太政大臣從一位法名淨海

系 圖

卷

-氏盛長門守

長盛太左衛門尉

忠勝清兵衛尉

盛好安村孫七

事于信長公。

一保元伊勢守

盛之安村主計

之安備前守從五位下

繼安村之家、 天正年中事于豐臣家。之安無男子。女子山田八郎嫁。

女子

山田八郎大夫室。

女子 法華寺出家。住三之室。

> 天氣如此。悉之以狀。 伊賀國山田郡地頭職不可有料違者

正平三年八月二日

右中辨

天正三年以宗衛家本系圖寫也安村末葉之安於灯下 安村丹後守館

[以內閣本諸家系圖纂校合畢]

盛安伊賀守 義忠山城守 義保河內守從 忠氏 賴元從五位下丹波守 保真豐前守 賴興 元春 女子 義友右兵衛佐 女子 家保参河守 川井左京大夫室。 太田若狹室。 賴定近江守 安範左兵衞尉 盛賴右京大夫 -氏忠若狹守 一忠為城之介 賴忠右衞門尉 一定元粉監 家衡左近將監 保長但馬守 定信 賴衡和泉介 元賴三郎左衛門尉 義衡駿河守 女子 伊藤源七室。 松下和泉守室。 -定盛兵庫介

百二十五

卷第

百四十一

安村系圖

卷第百四十

安村系圖

百二十四

正盛從五位下備前守 正衡男。

一清盛大相國

忠盛正四位帶刀

正盛二男。

忠盛 一男。

重盛正二位內大臣

維盛從三位頭左中將 資盛新三位中將

女子

皇后。建禮門院

清房淡路守 知度参河守

小松內大臣。早世。自其以后天下兵亂。國家不静。

維俊

女子

能宗

知盛新中納言 清宗

重衡頭左中將從三位

於一谷爲取子。

女子女子

宗實土佐守

卷 第 百 四 +

安村 采 圖 師盛備中守 清經左中將

忠房新侍從

基盛越前守 宗盛從二位內大臣

行盛左馬頭

百二十三

安 系

一貞末長門守 魔ノ家ニ歸リテ·伊勢 久ノ妻女ハ貞昌娘也 ノ家ニ歸リテ。伊勢氏ラ嗣テ。此子今ノ兵部也。 依此緣二養子也。然形後又薩

葛原親王 品式部

殈

植武帝第五皇子。

真明內記

貞守平三郎 女子お市

金三郎

貞高岩松丸外記 二歲人時死去。未實名不定。

以伊勢兵庫頭平貞衡所手書之本寫之

女お久 真時平四郎

安村系圖

桓武天皇

高見王

葛原二男。

高望王從五位下上總介

高見御子。始賜於平姓。

國香鎮守府將軍常經大掾

維衡常陸介

貞盛四男。

國香

一男。

一正度越前守

維衡二二七男。

正衡左衞尉

百二十二

直蒙二器生ニテ。施藥院養于二成テ。跡ラ次タリ。早 死スの今ノ施藥院ハ前ノ施藥院ノタメニハサイナリ。 大他二可渡事ニテ無之トテ。今ノ施藥院へ譲タリ。

真衛十即出名ハ秀賴公ノ御付被下名ナリ、淺井殿 八備後守名跡トナリタリの 云。是へ同名分計ニテ死去シタリ。改テ平右衛 セタリの伊勢平右衛門也。此父ハ同氏八右衛門ト 備後守貞明跡絶タル故。依之有川氏此名跡ラ次 有川氏名字苑訖。然處二伊勢備中守貞運其心、 御若名→被下旨。淺井殿ハ秀賴公ノ祖父也。

四二廿八日二。東將軍家光公二被召出乾 同母。此母二戸宗領也。岸和泉守孫也。大坂二戸 ノ養子二被仰タリ。落城シテ年八二成 含二住シテの潮々武州江戸二下向シテ Ŧi. 廿五年ノ內 ケ年目 上臈

#### 次郎

二男也。齊亭右大臣ノ御簾中ハ此母ノ姊也。 三歳ニシテ死ス。是ハ岸和泉守孫也。此恨ノタ メニ

岩千代丸

リ内ニ死ス。 はナリ。此母ノタメニハ三男也 誕生アリ。二七ケ

第百四十一

卷

貞譽六丸

伊勢系圖

女人。 同母 幼少ヨリ出家二成テ。愛宕山ヒエイザンニテ學

貞眞雅樂助

## 貞之平左衛門尉

有川氏 早の死去シテ。弟爾九郎二家臣役サ渡シタリ 同名トナス。有川氏兄弟親子四人也。日蓮上人ノ弟 遺事不成由中處二。攝家御門跡御取持二元一古昔 也。此子孫伊勢氏大望シテ上京スレモ 他家三名字 時分。有川氏御付給故二。則嶋津氏ノ家臣ト成 公ノ四男チ九州薩摩大隅兩國給り。九州 川氏ハ相州鎌倉ニ顧朝公知行ヲ給リ住宅ス。賴 與跡絕ル放。此名跡トス。家チツガセタリ。 テ。旦那子被付タル心ザシト開乾。依之自景第二直 ニョリ。日蓮 ノ筋也。時思ノ宗領ナリ。六代御前出家二成治ヘル 兄弟ノ筋ニテ非他家由被仰ニツイテ。養子ニシ 清盛相國ノ弟地大納言時忠ノ子孫也。 モ出家ト成。一度ハ六代ノ用ニ可立ト へ下着

真昌彌九郎兵部少輔

貞照兵部 命少輔隼人正

是ハ島津氏光久ノ末子、蓉子ニシテ跡チ次々り。光

卷

十三 被 ---妹 被 = 仰付タリ、廿二歲ニシテ大病ヲ煩、引籠養生 公 國 女 信 小濱 也 仰付テ多 龙 -115 共三人有。其後ノ妻女ハ岸和泉守娘也。 奉付 長公薨 申 ノメイラ養娘ニソ給ハリタリ。然 サ 自御臺所御所望有 ニソ御劍 付テ、貞景二 春日 旨 テ上 被 城三引籠 御局八貞孝非孫也。後腹二子共 內有。 去有。未信長公御繁昌 仰越ニョリ。十二歳 ノ役化。則兵 京スの信長公被任 H 其 ノ時。家臣 時同 居住シタ 160 御劍 テ。妻女ニ ノ時 庫頭ニ成ル 何 御役什 り。信長公出 HE 一大納言 ニソ軍勢サ引列。信 足弱 祖 ノ時。松永 父 被成 不殘 ·追付· ----1 タリ、此 生サスル 春日御 四 齊藤內藏 引徒 人有。 彈 右大臣 ノ節。 ノ刻。 正 盘 15

守由 守卜 ル信し トニテ候池田庄九郎妻女ニ成タリ。庄九郎後 也。然み信長公ノ御 公 云。親言ノ時知行六万石添給ハル。今ノ 重八孫也 一ノ御事 御メイナリ。誕 メノトノ母大望申上。則御 生ョリ 子 池田 = 被 > 出紀 成 × 羽伊

### 貞興三郎熊千代

リ。嫗一人貞景所ニ居合テ助カル。則娘トスル。 其後是池田紀伊守石堂サ立タリ。于共多クアレドモ県タ氏ト攝津國山崎表ニテ打死シタリ。實寺山ニ石堂有。即心院。明智日向守寶ニテ。日向守ト一所ニテ。 羽柴

勢兵 昌 貞 Hell 門 名 妻女 成 ハリク 跡 1 ナス。 成 レ氏。幸家 テ 子 孫 有 チ ッ 依 之貞 to t 興 ダ 跡 絕 故。 fit

女子大上臈當六阿方御局上云松永彈正

內成 敷下 出旨 二成候 旨勅 三十六歲也。 爲成 何古大上腐被任官位二。大坂二參上仕心。然 ケ月御奉公仕。宰相被成。秀賴公へ被下候時。 ニハ 重 御奉公三出可 = 供 松院 化。慶長 袋 宣 0 マッキ テ急内仕ル處三の公家衆ヨリ武士ノ娘ョ直 訖。大坂落城 公ノ上臨 屋敷マデ指 名ノ恥辱タ 小松內府重盛于孫タリ 事ノ外御馳走不淺シテ。萬端上方御同 一樣是非下御所望有テ。其ヨリ御袋樣 ニテ参内仕ル。則御房偏野分二被成一大內 仰出候。貞景病者下云。其上 信長公薨 山ш 二拾年ノ五月八日ニ同 申 ---被 被成。十三歳ノ節秀賴公 旨是非下被仰。十二歲 上。中屋敷 1 リトテ。 後秀吉 申。帝王後陽成院達 節 数千人ノ中抽出 同心セ 時 ノ内チ少取 代二成テ。 取絹無之共。室內 ズシテ 羽柴等 煙シ 也 1 t テ テ。 時居ニタ 御 テ死ス。生 聞タリの動 相違 ナま君 祭 女中 = = 被召 內 1) 秀賴 弁宰 前 御 n 有。同 英。 奉 = न E = 二 参 1 = 定 HS ft 上上 513

女子於鶴

比丘尼御所順花院ノ御弟子二成テ。御寺チ次タリ

佐木養子二仕。母共二被下タリ。三好道心後。彼信長公將軍ト成給ヘリ。次二赣輝公脇腹ノ御子 信長公 御本望 將軍 打果シ給へル時。義輝公ノ御子ノヨシ能知 直給へ下。又逆心被成故二。流人下成給へル 成。東寺ノ利尚西堂衆チ中立トソ。 ル。字治川ヲ渡シ。既ニ打果時節ニ至。信長公同道 奈良 追出シ。三好ノ聟ニ成タレ氏。信長公ヨッ佐 來給へべ。思ノ外ニテ落人ト成。字治へ引入給 儀出給ヘル故助給 = ノー乘院 成給 ナ = 成。織 打果シ給ヘルタクミ有ル。信長間 り。其後信長公ヨリ御曹代ノ面面付申。 ノ住僧落人三成給。織田氏ヲ御賴有テこ 田氏ハ尾張國居城ニ有りの然ルチ還 へりつく 星利左京是也。 被成。又如 給テ。即刻 タリの其 其ヨリ 一々木チ チ 本 デ

#### 良小法師十郎 兵庫 頭

山城守聟也。信長ノ御臺所 建光院。三好ト合戦シテ打死スル。美濃 ノ妹也。 ノ國守護齋藤

江州 ノ内

娘チ養子ニシテ遣タリ。 ノ内 永 シガラキノ守護多羅尾氏ノ妻子。是備中守 原 ノ実 15 = 成 IV 0

貞景後二篇十 庫頭伊勢守 替ル 虎 福 丸

此信勝ノ母ハ勝賴ニサキダチテ卒ス。リ。故ニ其女チ養テ勝賴ニ妻セ太郎信勝ヲ生リ。

信長 曲 = ナ テ。比丘尼ト成。住宅シテ勝賴ノ子ヲ誕生スル。 所 至 チ 有之也。 レモ七歳ニシテ病死スル。循以尼ニテ世送 被仰 類也。自信長公寺領,五百石尼二給ハリ。今二至マ 依無之。稻葉七郎兵衛尉末子子居タリ。是八冊 尼寺ト云テ。此方ヨリ持寺ナリの然 -時 田 贈タリ。此旨信長公二言上申。早々京都 デ 活田 公日日發向 分。信長公ノ娘ニ養給テ。 四 體 是九トラ進ケレバ。不及力。勝賴 ノ身同死 直二上京 ノ家ラ積デ給リ。末世マデ賴由。家臣 賴妻女二成 有テ。勝賴既二切腹二及。勝賴 = 及べい。武田氏絶タリの家名 ス。此妻女東寺ノ寺内 ル。是ハ信長公ノ武 東國二下向 **形住僧三可** = = 即二可被上 草菴 田 グリつ ルの 妻女 卜和 成 共 ラ結 其 = 二後 合

- 貞能又七

此跡絶故。伊勢監物ラ名跡ト成ス。

- 貞忠 七郎兵庫頭伊勢守備中守

> 子三 氏政相 太 -摸 成心。此姊八多羅尾氏ノ妻女成り。干孫 一人。下總安房邊二落人卜成。川野氏吉田氏ノ妻 問ヨリ北條チ打亡シ給へル時打死シタリ。 妹聟 國 北 一三成テ。一方ノ大将ニ 條 ヨリつ 公方 万松院 義 「賴器 局 公 訖。然 時 リ。女学 上。 氏

## — 真明備後守兵大夫

跡絶故、伊勢平右衞門名跡トス。京都ニ犂人ニテ病死

# 貞孝 及三縣兵庫頭伊勢守

奉リ 身踏 ビシー家一門家來三至 ~ 彌多 及 仕。御身大事ニテ候。 公へ申上旨。只今打死仕候。 テ。三好一家ヲ爲打果一戰 族チ打亡シ。前々古來ノ衆チ 四人至 院 り。依我等一門マ 世 前 シカル。少モ御合點不被 面々モ國 尊氏 守卜為 帶被召上 勢ト成テ。早速三好打果ス處ニ。 マテ歎深シテ難儀ニ及事ツレニ 公ヨリ十三代目光源院 々 御 所々二 同 既二 意三。悪逆ノ政ニョリ。天下大 デ髪リ 亂世ト成と。三好 引足。或ハ以偽チ腹 マデ馳 即刻御馬被出。御本望 = 我等被打果候 及處二。前 可招請ト 敵打セ 義 輝 2.此事 公。 角迷 同名 三好ョリ義 ントテ 角惡人三 ニイサメ チ切り ッ 願 悪 一 人三好 サメ申 望處 人 身少 我 或

十夜尹致也。此義 ヘル故也。 チ廣シテ。外ノ淨土衆マ デ勤事貞國

貞辰新九郎伊豆ノ宗雲・云也

**真長七郎因鰥守左衞門尉** 

供衆ノ役。 作ト云始也。寸尺八同前ナレ氏。鞍鎧ノ形替タリ。 。大坪左京入道道禪家不殘相傳シテ。家職 名照心。貞信ノ二男 **創近**。 系統如元本。站存行 因解守。 鞍鎧ノ作法ノ事被 トナリの 四1

#### 真 國 七郎 從五位下侍從 備中守伊勢守

水心院。

知彌七郎兵 一部 少輔

丹波 仁木卜云。 ノ國仁木ノ莊サ 知 行 三拜領シ テ。 後名字ヲ替 ×

貞 從四位上侍從中守備中守 兵庫 頭

則 别 名常慶。追號悅堂。 職ョ下給ハル。 聽松院 此 時 察 1 御馬 チ 預 ケ給

真宗 侍從從四位上 助

法名常安。道號全室。金仙寺。

駿河國 守護 今川義元妻女 二成 12

> 守自北條公方義晴公二被申請。小田原へ下向シテ 少故。約東計二テ京都二住宅ス。然時北條頓死 軍入成ル 家督チ取 有。貞辰無念二思テ。色々武暑シテ終二取返シ。上杉 真展無下向間二。上杉出張シテの北條城ナ貴取ル其間 子々孫 摸國住 有故隨ハズ。一 打果シタリ、氏政氏直 妹聟ト成ル。則打 養子二望給。自公方被仰出相濟。然形新九郎爲幼 。是ハ織田氏信長ノ下々者成ルニの御取 城。 々多有之也。 テ。氏政氏直マデ相續タリ。元祖 東國六ヶ國ノ守護。北條氏養子ニ成テ。 戦ニテ小田原ビテ落城ス。伊勢備中 死シタリ。然ドモ子孫落人二成 ノ時分。羽柴氏秀吉天下ノ將

貞 又七郎兵衞尉

貞 從四位上侍從 勢守

貞遠右京少進八郎 名常照。道號光岳。

武田五郎妻女 二成ル。武田大膳大夫二男

女子此説大ナル誤 勘太郎ト云 モノ + 1) 、女ナリ。 武田勝頼ノ妻ハ美濃人苗 苗木ハ信長 ジノ妹 娟 木

笔

祭

第

有 同 テ 0 作 HI 供梁二被 チ 讓 IV 0 仰 然 付 處 the. = 鞍 鐙 1 形 替リタリの 

#### 貞 四十 位郎 下伊 侍 勢 守 兵 庫 頭

テ。足 讀 左 法 御 代 7 7 3/ 父 り。其後尊氏公平御弟子ニ 京 奉 ip 也。京都二住宅有テ。 供 國 守 人真氏 1 前。尊氏 亮 所 御 殿下申也此後勅定有テ上洛有り。 = ~ 勢 == 利尹打亡給テ、尊氏 衆チ御供衆ト號 入道道禪ト云鎌倉侍。四天王ノ末孫 仰 使 り。御父御 賞深故。貞經夫婦、御父御母 元 タリの然チ悔給 家。簾中方。武家下 者。依 候。東國不案內故。 宗 デ傳來ルの伊勢守貞經師弟ト成。不 浦 貞ノ字チ給 公公八 足 御賴 利 デ知 = 母 將軍ラ御 = 登テ 。則諸勢ヲ召列。下野國 卜成給 1) 行 デ 館 せりの シ給 世間靜 住宅有。 ハリ。通字トスルい 一被 氏 公子奉 免 將軍 四品三分テ。古 也。其故八貞 爱 奉得 へり。然處 成給。扨大 ノ勅使ニ 御傘人ノ時 一武蔵半國ノ主護大坪 滥ト成ル。其節 一直 尊氏公ノ御舍弟 御 宜尹處。 = ト定給テ 供 付テ。 テ上京 是ョ 坪 栏 テ 分ヨ = 尊氏 昔ノ醴式: 1 二下 ニテ 1) 相談 兄. 伊 ,。尊氏 スス。此 公八の下 公御 利 1) 貞 碰 。马 勤 有 \*11 竹台 傳 相 1 y 馬 義 時 1 部 1) 型 代 1

> 裏宮 外題。公家出家簾 役 八。院ノ御所 d --7 1) 方 醴 面 0 数忠 仕 12 江 也 其 迄 12 3/ 今二 ノ御名 14 表 n H 裏 供成 御 記 屋 70 不 及 B 公 世 數 ノ御門ノ内ニ屋 成處二。 1) 記 方 家卜四品二相定 1 ノ前伊勢構下云。將 ラ分 = 納 洞 氏 ٢ 給 御 公公方二 F 貞經為御 預 座也。 78 給。故 0 敷 有テの雨 御 御日記 名 F ---**一 死** 有 亦 化 1 公方下 國 ٠ 知 勤役 御 方 不 1 殘 收 始禁教 1 申勤

チザナ F =/ = 2 三日ノ後 3 w 。其歌三云。 始タ テ。既 1) 三頓世 ノリ明 0 111 頓世 中武 B 方尊佛 ---三至時。 ノ心指深 當日 露盤シテ。 1 必出家下成 爲御暇 シテ、常二眞 乞二 御靈 N 忠 松二 如 心ナリ つ御 堂 H 本 歌 尊 1 0 然 ~ ナ チ

16 だにたてしち るのいさなみば 加 ひに とに 7: もかくに Di はず 11 200

今三 七半河 心被 其 召 原 テつ 定 3 仰 リ等内 テ ナ 出。 日町 經ニハ 貞料老後 ~ 月 咱 則 5 如 十夜 = 别 主 チサ 1 不殘 1 E 爲隱 寺 冊 金銀ラ 內 御 勢守ト號テの h = **モ出家三成** イタス。ゴ へ入進ル。則 地堂立直シっ 居領人 云 至 夢奉 也 。政所職可致 遺置。 清 今二 紀 事留給 州 レニョリ為 本尊へハニ 其 寺内 ノ内 政所 歪 貞 時 國 7 苦 1 吉野 デ 知 te 職 每 一勞間 1E 1) 行 >4 ナ 僧 += 郡 請 祭 夜三日 內 取。 チ 應 æ 拜受 也。主 = 御 督 [11] り、後 = 三種 役 自 nſ 39 仕りつ 讓 寺 ナ 公 御 井 勤 方 旨

アリテ

書二驗

ノ法儀

定女

100

公方二御

免有 シッ日本

1)0

御

方御

所將 相

軍

成

天照皇太神宮伊勢氏ヶ給テ。御同名ト成

伊勢國守ト號セリ。伊勢氏チ給リタ

111

根元子細有。 シ給へり

伊勢平氏下云也。

八郎

敎經 肥前守

法名心光。 因幡守

盛景爛八郎 盛經孫元郎左衛門

盛久八郎 盛秀八郎遠江守 門尉前守

盛信八郎下總守

俊經肥前守從五位

俊繼伊勢守從五位

E

卷 第 百 四 + 伊 勢 系 圖

> 宗貞九郎左衛門尉 賴繼彈正少左衞門尉 法名照本。

法名道可

法名照 十郎伊勢守 侍從從五位上 禅。道號友峰

貞

孫七郎備中守

貞信七郎左衞門尉伊勢守

法名常真。道號松洲。智光院。

貞長七郎因幡守 貞行十郎尾張守伊勢守 紀州吉野郡チ領知 法名常誠。思恩院。貞經 三拜領シテ。其ヨ --

家督ラ譲

12 1) 台

野 11.5

殿上 隱居領 云

ナル。是尹作ト云始也。大坪道禪家ノ儀不殘相 照心。系圖別 八二有 鞍鐙/作法式/事被仰出。家

百十五

卷

置 ノ烏飛 h ノ勅意ニ ク。是又上覽有 御 家ノ 云 。大神宮ョ 行 向 給 ノ名 紋ト n 合 外 N IJ コチ後 。鳥ノ 0 成 蝶 1) ス 也。不 = 登 七 無銘 知懷 ル 御 H 成 3 1) V 満 紋ハ 及 ナ h 100 B 1) 紋ナ 出 テ テ = 折入遊ノ紋 0 飛 及 至 りの依 N 共 ル間。小鳥・共名モ不 明 횷 領 鎧 丸知 前 南 是 ナ 1 庭 1] 其 名 被 = 1) 亦劔 鳥 リ。付亦向兵給御 チ

作 常從 陸四 守位

付

也。

IF. 度 越從 前四 守位 F

## 衡

IE

盛

T

刑 部 卿

ノ養父。先平 將 軍

#### 太 政 大臣安藝守

下總守 形 河 重 盛 二法 -七 也 7 ノ太子ナリ。然 就 デ数多 -夫正 度 アリ 1 之將 名跡 其內 E 軍 サ季衡二次七給 不 二毛嫡 非后腹 チ 1) 八小松內大 給 盛 1) 一手 公 1)

> 宗失維 取 守 小 チ 時 ル 及 = = 兄ノ維 = ナ。 りの純盛 隱居 松 召 > 川。及 至 ル上ハ。嫡 1 ) 列 及 內 公 病 居 依 1 其 ~ テ 4 衡 大 ナ 100 0 成夕 城 サ 50 可繼 死 750 臣 起 上人申請 1 弟 季 付 讓 世 伊 90 = > 重 サントシ給 其故官軍三 勢ノ國 間 リ、季盛 八島合戰三 リ給ハリ 1 至 衡 盛 子 男六代御 ・テゥ 季 n ル。其時 公 世二 3/ 1 重 。弟子ト成 ---及 1 ノ家チ 代 可立于 1 1) 汉 追込申トテ。則國 野 則 男 一毛無 ヘル 前ハ 江州へ追分 ノ小鳥丸 1) 浦 打賀。 養子二成テ家 及 衡 同類故二奉背勅 0 ノ沖ニ 1) 繼來 故 。賴 孫 出残處 = シ給 被 落人 切 朝 先 IV ノ太刀。 之。季衡 腹 公 =/ 平 被 ナリ 渡 1)0 度 テ水 ト成 引 シ給 = 申トテ。 ノ闘 N Æ チ護給 六 死 居 度 11. 度 白 N 代 1) 弟 タリ 弟 形 意 ナ チ 家 御 Ċ. 成 披 滐 名 次 知 ナ 物 ガ pi) 此意 給 衡 7 後チへ =/ 館 然 ナ 時

盛 光 右 京 少 進

行

右兵

衛位

尉 F

H

兵從 庫五 頭位 上

伊從 勢立 守位 Ŀ 兵 庙 頭

## 貞經十郎伊勢守

法名勢元。

真知十郎勘解由左衛門尉

貞國 深心院。法名常隆。後改眞連

真親從四位上

聽松院。道號脫堂。法名常慶。巽阿日口宜于今在之。

真宗從四位下

月廿八日卒。 金仙寺道號金室。法名常安。夢您拜塔。永正六已巳十

永正十八年辛巳八月七日卒。勝蓮院。道號光岳。直陸北四位下 常照 (茂叔和尚號之) 法

真靈好勢出七郎兵庫備

41

無子、寶蓮院。法名常陸。道號太盛。 爭號之 天文四乙未 十一「十七月廿四日午刻卒。

卷 第 百 四 +

俳 勢 系 1

### 伊勢系圖 別本

八月書直者也。 自古米之率 圖破損及之間。改新以自筆。寬文拾二年于

生年六十八歲許之 伊勢兵庫頭貞

衡 花押

葛原親 王

高望

干

桓武天皇

高見王

良望于

貞盛

法手御祈念有。然二一七日ノ滿日二至 ノ皮ニテ包タル故。唐皮ノ鎧ト帝王ノ名付給へり。是 り、壇上鎧一領落シタリ。是尹上覽有形。名も不知虎 帝王為天下政ノ。貴僧慈圓大師天皇同座ニテ。愛染ノ ノ佐勅定。東國二下向シテ。則時二將門ラ打亡シ歸 三貞盛公三勅官下給予 東國平親王 ス。其時動宜ノ趣。武家將軍持之。天下サ可守誠道 武天皇ノ御字。御寶劍 ョリ惠有故ト有難心召。其壇尹其儘ニテ。又一七 テ。二色ノ御實物御劍御鎧拜領スル。此兩實物。 鎮守府將軍 并唐 皮 一親王将門 チ可致赞向 「脱三級」 の然處 紫雲大內三下

百十二

高望王上總介 正言 維衡 正衡 正度 國香從五位平將軍 始賜平朝臣姓 教盛門脇 清盛 忠盛 賴盛 卷 第 百 20 + 正盛 州 系 圖 資盛 維盛 女女女女清清 知度 知盛 重盛 此外雖有之不及記。 百十一

卷 第

州 系 圖

貞誠因幡守

義政公奉公。

- 真泰 左京亮因 「幡守

女子

參議藤原永康室。權中納言永家母。·

貞倍 左京亮因幡守

瑞光院心樂。元龜三年六月廿日卒。

貞持左京亮

真知七郎左衞門因繼守 貞倍之養子。同左衞門尉實子法名世休。

院御門主道澄親王薩之賜。慶長十五年三月廿日卒。壽 貞助質子。貞倍養子。友枕齊如芸。殿中之有職者。聖護 十余。贈號真光院玉臺如芸。葬淨福寺。

貞俊七郎左衞門尉

正月廿七日卒。興雲院清甫源水。 島津薩摩守招之令居客位。後致仕。早世。無子。元和七

宗立

相 國寺 瑞春花西堂

貞勝主殿助

宗圓實子。補恰弟也。因幡守入道友枕齊如芸之養子。

院。法名貞琦。無後。 即爲聲家督讓與之。寬文元辛丑年極月廿四日卒。善德

女子 貞昌兵部少輔 菊坊要。 云ナリ。 爲養子事者是始也。非家法者也。始八有川平右衞門下 是人鳴津薩摩守家臣也。如芸為養子。凡勢州家以他姓

女子

貞勝妻。

桓武天皇

萬原親王

勢州系圖

高見王無官

南都 一乘院御門主之坊官為天間氏。

百十

二年八月十五日逝。七十五歲。

始御室院家。還俗

仕于尾州大納言殿。後改氏號井瀬。

真正

貞遠與一右京亮加賀守 養政公江奉公。

**貞**久六郎左衛門尉

法名道昭。大永七年三月十三日於清住寺河原合 討死。桂川御動座之時討死。

貞順六郎左衞門 剧

貞信之養子。爲上使九州下向之時卒。

貞滿與一右京亮

卷 第 百

四

+

卯 勢 系 圖

貞堯 貞治 出家。

法名常怡。

女子 小幡執行妻。

女子 女子 正三位範久卿妻。

真助堯□與 干豐卿妻。 右京亮

義輝公之臣。殿中有職者也。法名常真。無後。

- 貞綱 七郎加賀守 真勝改仲左京亮 寬正五年六月廿八日卒。五十八歲。法名心慶。

真英

貞勝實子。

百九

卷

系 圖

等藥 法名照安。文明六年正月朔日卒。 貞

周

回

氏茂初長氏 早雲寺。道號宗瑞。永正十六年八

前守盛 小田原北條祖。始伊勢新八十八歲。永享四年誕生。 而自赴仲豆國。亡堀越御所。舉旗於北條。即號北 因于今川氏親家。延德年中伊豆國大亂。氏茂悅 寺龍泉港 被召出而加于申次人衆無程牢人而蟄居於大德 到氏直代、天正十八年為關白秀吉公被亡。 。實賴敗北畢,氏茂為城主 又明應三年赴于相州。伐小田原城主大森 定實子。同駿河守貞道養子也。文明 于時應仁三年。同道六七人到於駿州。 九郎盛時云 自是五代漸知關 々。伊勢 之比

> 中崇 昭安養子

貞俊七郎右衛門尉

真數改扶又牧二郎左衞門尉 申次。

貞暹

月十 五日卒。壽

貞賴改仍二次 鳩郎

法名宗五。 茂尼次即下總守

女子

法名宗悦。永正之比奉公。

後妙幸寺妾。 二限下總守

法名宗玄。

貞熙及七七郎右

衞

門

尉

五代。氏茂。氏綱

氏康。氏政。氏直。

百八

祭

### 貞與童名三 即小法師

永祿二年已未四月廿九日誕生。天正 于明智於山崎表討死。廿四歲。 十年 一六月

貞運備中守

献 小田原合戰討死 權大僧都

依御尋有之。即二振進上之。慶長七年四月十一日此人家傳之小鳥薄綠二振之太刀被所持。從信長公

一祐怡保壽庵

二秀思公之御時御目見 被許國守之席。子時大澤事不成就者也;雖然祐圓里坊之家督護與之畢。次之者子為養子之由申上畢。但依領地之望。延引而成御尋之時。祔圓雖爲出家。爲俗姓相續。以同氏成御尋之時。祔圓雖爲出家。爲俗姓相續。以同氏 右京亮後見。土井大炊頭披露。又寬永丙子年家光 時。法印祐圓へ勢州家以可被召出之義。 醫業。寬永十五年二月三日卒。五十七歲。見 公爲仕付方御導被召下。即赴江戶。路銀拜領。 號昌翁 倉周防守被渡之。此時酒井讃州 0 同氏二郎入道宗圓 實 子也。家康公之御 安部豐州。 以兩使被

> **祐怡不幸於江戶臥病床。翌年卒。** 安部對州之三判 ス。歸京之時。御吳服羽織井御傳馬朱印等被下之。 之御奉書有之。祐恰登城。御 目見

真烈左兵衞丞母太田織部正女法名祐三天

和

貞程 澄、左門

女子四人

**祐仙**保壽庵法橋 號供笑。母同。

貞時平兵衛

祖教北野不動院

氏貞

女子

子。

北條氏政之曾孫。

愛宕山威德院法印豪雄為猶

-貞儀七郎 左衛 門尉

**般雅僧正弟子。母權中納言兼顯猶子。** 左衛門尉上野介

真助

玄真

真則左衛門 尉上野介

秀馨海土

真豐七郎次郎

貞陸上郎備中守伊勢守始貞隆

尚。永正十八年八月七日卒。 同上。勝蓮院。道號光岳。法名常照。號茂齊和

貞忠、七郎備中守伊勢守始貞器

職同上。寂蓮院。 一月廿四日卒。 道號大盛。法名常陸。天文四年

貞雅松林院權少僧都

卷

第 百

四 +

伊 勢系 生害之後出家。

細川右馬頭尹賢室

女子 權中納言藤永家卿室。永綱永相母。

孝兵庫頭伊勢守

山討死。梅竹院。 貞辰實子。永祿六年九月十一日於三好合戰。長坂

貞良虎福丸兵庫

爲儀同三司守光公子。

貞能又七 七郎左衞門貞俊養子。享禄四年六月於天王寺合戰 討死 細川常植二與。

貞等遍照院

貞乘星輪院

女子

女子 法印與清婁。光清母。

頭

母源元光女。永祿六年九月十一日於長坂山。 時打死。建孝院。 父同

卷

第

七郎左衛門尉伊勢守

誕生云々。 一七歲。 繼之實子也。諸職同前又號大父。義滿公於貞信宅 思恩院。 道號松洲。法名常貞。應永八年六

真行兵庫助 尾張守

又號大父。知光院。道號心岩。法名常誠。應永十七年五貞繼之弟也。代々殿中惣奉行。諸職同前。義持公御代 三歲。

經勘解由左衞門

貞國 一之兄也 背上意隱吉野山。法名勢 元。 永享四

貞 從四位上

道號悅堂。又常慶。法名常陸。「隆一」又真蓮 知十郎。解解由左衞門。 同前。義教公御代三年目 ョリ號大父。深心院。

貞 伊勢守兵庫助 Ŀ

貞

諸職 同上。聽松院。文明五年正月廿一日卒 七十

Ŧi.

歲

貞藤 良眞淨花院上人 瑞笑軒。法名常喜 卜在。貞宗之說誤也。 八郎兵庫助 備中守 ,大追物手組日記三貞親之弟

貞職 兵庫 助

庫 助 備 中 宇

貞辰 正德院 兵

貞元備中

+

貞雄 進物等奉 兵庫助備中 宁

貞宗兵庫助從四位

夢窓拜塔。永正六年十月廿八日卒。 應仁之凱。五歲御時義尙公扶佐。殿中惣奉行。歌 入筑波集。御厩別當。金仙寺。道號金宜。法名常安。

肥前守

此代始仕足利義策。

後機伊勢守豐後守

豐後守。同日從五位上。 自是氏號伊勢。伏見院御字正應二年正月十三日被任

手越河原ニテ打死。

貞繼十郎勳解由左衞門

政所。殿中惣奉行。御熙別當,從尊氏公義滿公迄。大父 下號 及、廣福寺。法名昭禪、道號友峯。壽八十三。明德

貞冬孫十郎備後守

季俊七郎

盛富肥前守

魁 第 百 四 +

伊 勢 系 屬 盛機左衛門尉伊勢八郎

イニ肥前守

義滿公之師範。三代之奉公。

賴繼九郎彈正左衞門 法名昭平。

盛種八郎肥前守

盛相平三左衞門 壽八十餘。法名チタン。

八郎肥前守

次之衆。 始備中守也。貞藤被任備中守之時。拜任肥前守。申

貞固單正忠

文明比。被召出爲申次。

貞興 盛時新九郎 **交明比被召出申次。** 八郎

原北條祖也。改氏茂。 申次之衆。文明比被召出。但駿河守貞道養子。後小田 於驗州薩多山討死。實篋院殿御代。

續 群 書 類 從 卷第百四 +

### 伊勢系圖 系圖帝三十六

### 桓武天皇

高 からチャ 王次納言正二 位 上 總 1

賜平之姓。又號義持親王。 平氏祖。人皇五十六代字多天皇寬平元年叙爵之後。始

國香常陸大掾鎮守府将軍

爲平將門被害、將門八國香男。

貞盛 從五位上鎮守府將軍常陸操

將門。即俵藤太秀鄉取其首。 平將軍。 朱雀院爾字天慶三年二月十四日射落馬上

伊出 勢守陸奥守常陸介

> IE 度常陸介諸陵助少納言從四下

-季衡右京亮

母陸奥住人長

心介女。

盛光左京亮左兵衛督 伊勢祖。

盛行 右兵衞尉

朝仕。

賴宗從五位上從四位下 有兄弟。

後兵庫頭帶刀長

宽永十九壬午六月

北條新藏

定者也。

本心

本心

本心

本心

本心

本心

本心

本心

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本
<p

正房

第百四十 福嶋系圖

卷

なっ 終退散矣。永祿六年國府臺役之時。氏繁自先登而 州之時。氏 十餘人擊殺 氏繁一人居城矣。故 扇 翌年卒。 於下野小山。氏繁乘名馬额 相摸守氏政發向于關東。而 殺甲士十三人。此時 越甲數万而攻甘繩城。城 天正五丁丑歲爲退治于佐竹在 氏繁有膂力。 人數少也。然氏繁據城 代 重 福島重 器 一己未說 而常 與字津 Ti 代 多 主網 北 太刀聯包。損 入敵中。 持 尼 信宮小山 殿成在 鐵團及鐵 丽 **虎錢向** 蹈倒甲 防 有 戰。景 木城 結 城

### 左衞門大夫從五 位下

登松田 天正 年 中之在城 于下野國 +13 十八 條氏康 。綱成氏繁氏勝之遺行多忘失。故不記 五十三。氏繁逝去之後。依氏 原 四百八 尾張守及氏勝交號令。 5 式部。本多中書相替奉家康公之仰 庚寅年小田原滅 原之時。 難成故去而 甲之旨 故氏勝甲 十四級。於同 。於大平山氏勝以甲士 氏勝以甲卒夜襲焉 以山上江右衞門三度 籠居相州甘繩矣。此時井伊兵 少申年 H 亡之時。氏勝居 口々减。 處 與右敵 生。 im 政命而 與近隣主將挑戰十 慶長 而 || 僅五 一破常野 可次勝 十六辛亥年 關東惣軍之 告于氏直。然 山中 而可降之趣 之。氏 州之軍 。皆勝矣。 質之間。 城矣。秀 也 直出出

> 山 入國之刻領下總國內佐倉矣。 時。依家康 城而居之矣。三州吉田御着座刻。奉命居於尾州犬 度 矣。關少原役後御上京時奉仰而在番丹波龜山矣。 公命御 出陣之前 御 一發向 。自田中民部 慶長五庚子年關 為先 少輔 方請取 車

#### 新左衛 門 尉

時。父子一所在番於岡崎犬山龜山三城 也。氏繁四男也。氏勝無子。故以弟為子云 慶長十七壬子卒。行年卅九。 法名 知。 而 毌 於酸 北 條 ケ原 氏 康 役 女

#### 新藏改正 房

卒。故住駿州。六歲而 慶長十四己酉生。母 **崎村**。寬永十五戊寅年五月八日奉命 公。寬永九壬申年奉 矣。明年改采地而食邑於下總國中田川 拜大 年家康 遠山彦六女也。氏長 樹。明年奉 公。元和二丙辰 上泉。 74 領 歲 下 及 御 時 總國 志 步 并 兵 内 頭山

### 郎

質

水水十

四四 T

H

歲

生。

战北

條

內匠

氏 則

女。

孫九郎

永十五戊寅歲生。 母同 兄。 寬永十八曆有命。 被

國盛 藏人

山縣先生。

國 國 鄉 Ш 艇 判 官

> 國氏山 八郎 二郎藏人

代

或

福島五郎

成 島 六 郎 基宗

藏福

人島左

近

將

際

基

仲

福

島

五

郎

親成 福島左衛門大夫

壑 成 左福 衛門大郎 夫

正福島左衞門大夫

IE 成 島 L 一總介

州土方城主。院號玉仙。 11 殿遠甲士一万五千余。發向 原 而計死 法 **一一一一** 名華岳。 與武 大永 元 田信虎戰飯 辛巳年

綱成北條左衞門大夫後號上總介

敗北。 後大克。 州。氏康氏政欲出於國府學。此時遠山富永先進而討死。 門大夫。居相州甘繩城。天文七戊戌年。綱成以甲 州北條氏綱。為氏綱 卒。行歲七十三。大永元年父正成討 法名道感。院 氏康氏政三代為惣軍長而一與近隣主將挑戰三十六度。 山。相兵與武田信玄戰。氏康氏政未出之前大戰而相 相兵漸敗亡矣 然氏繁父子率甲士。濟于我等瀨 大勝。永祿六癸亥年正月。房州里見及太田三樂出張 時氏康以八千甲士後攻而得勝利。 百居川越城。上杉率八万六千餘。 等入幡二字爲紋。此旌相續于後是而 任子公書八幡二字爲紋。此旌相續于後是而 任子公 每勝。故世人呼曰黃八幡、當以氏康命。地黄四方之 有別兵而欲襲氏康矣。綱成 然綱成之甲士唯不敗。而終擊殺軍將淺利氏。自 年綱成十六歲。迄七十三歲五十七年之間。 故氏康氏政得勝利。 永正 。爲養子。 十二年生。 永祿十二年於相州三 何其障。自城出士 數日雖 故改平姓號北條左 上杉大敗。 死之後。綱 天正 任于今矣。網成 圍攻不 + 五 而出 然大 卒 卒 增敵 而軍此 XII. Ŧ.

左衞門大夫後號常陸 介

天正六戊寅年卒。行歲四十三。法名 氏綱女也。為氏康智。天文廿辛亥年氏康出張 一無。院號龍賣。母 上州

祭

卷

百 四 + 福 嶋 系 周

大聖寺殿。

網成上 之長男也 [龍院殿。攝津守源賴光十八代孫。福島上總介源 一總介 氏綱養之爲聲爲子。別號北條。

-氏繁常陸介

龍蜜院殿。

氏勝左衛門大夫

繁廣

-氏政相模守

廣德寺殿 氏直左京大夫 氏房岩付十郎

慈雲院殿。

氏照隆奥守

氏規美濃守 氏郡安房守

氏光右衛門佐 氏忠左衛門佐

景虎三郎 初爲幻庵養子。娶其女。爲後上杉輝虎養子。

## 一福嶋系圖

源姓 家紋篠龍膽。或桔梗。

賴光四位下大內守護上總上野介尾張備前但馬 治安元七月廿四日卒。母近江守源俊女。 淡路攝津伊豆信禮下野伊豫美禮等守

春宮亮正 岐伯

賴國太后宮大進上總美濃三河備前攝津伯書證岐文章生左衛門大尉春宮大進左兵衛尉左馬權 等守正四位下

紀頭 伊皇

賴綱左衞門尉從四位下

號多田。三河下野下總下 一等守。母尾張守仲清女。

國直

住美濃國。號山縣三耶。

國政 號山縣先生。 齋院女官從五位下

一國時 齋院灰官落合三郎

九十八

前。自田中民部少輔方請取閩崎城而居之矣。三州吉田 奉家康公之仰而。可降之趣及三度而終降矣。爾來關東相州甘繩矣。此時井伊兵部。榊原式部。本田中書相替滅。而僅五千餘騎也矣。山中之在城難成。故去而籠居 夜鶴焉 可決勝貧之間。可被出於軍甲之旨。以山上江之時。氏勝居山中城矣。秀次陣惣ヶ原之時。氏勝以甲卒 以甲士破常野州之軍士。而獲首四百八十四級 時。奉仰而在番于丹波龜山矣。 御着座刻。奉命居於尾州犬山滅矣。關夕原役後御上京 矣。慶長五庚子年關原役之時。依家康公命。御出陣之 右衞門三度告于氏直。然不出人衆。故氏勝甲士日 與右敵戰三度。皆勝矣。天正十八庚寅年小田原滅亡 之先登松田尾張守及氏勝交號令。而與近隣主將挑 資向時為先登也。關東御入國之刻。領下總國內佐倉 所知而已記之。氏直出張于下野國時。於大平山。氏 年也。綱成氏繁氏勝之遺行多忘失。故不記。今世 R

新左衛門尉

時。父子一所在番於岡崎大山龜山三城。而於駿府卒、 也。氏繁四男也,氏膀無子。故以弟爲子云々。關 慶長十七壬子卒。行年卅九。法名常知。母北條氏康女 四ヶ原役

一氏長無藏

慶長十四已酉生。母遠山彦六女也。氏長四歲時父繁廣

卷 第 百 四 +

北 條 系

卒。故住駿州。六歲而拜家康公

氏平孫七郎 寬永十四丁丑年生。母北條內匠氏則女

相摸次郎時行四代後昆行長長男

長氏伊勢新九郎北條左京大夫

幻庵

初爲箱根山僧。住金剛峯院。後還俗

氏時北條左馬助 女子上杉三郎景虎妻

-氏綱左京大夫

春松院殿。

-氏康 左京大夫

長氏伊勢新九郎又名氏盛

自北條還江守時政十三代。法名宗瑞。寺號早雲。

氏綱左京大夫

法名宗活。院號春松。

和成 左衞門大夫後號上總介

然綢成氏繁父子率甲士。濟子我等腦而於國府臺。此時遠山富永先進而討死。於國府臺。此時遠山富永先進而討死。鄭民康矣。綱成何其隨自城出士卒而大 上杉率八万六千餘。數日雖圖攻不拔、此時氏唐相州甘繩城。天文七戊戌年綱成以甲卒五百居 妻 甲士後攻而得勝利。上杉大敗。然大軍 討死矣。此時正成長于七歲屬相州北條氏綱 州。大永元辛巳年。正成 之後也。其先住奥州信夫郡福嶋。途 者 永正十二年生。天正十五丁亥年本。行年 焉 遠州土方城主福島上總介正成也。福島者村上 万九千余發向于甲州。與武田信虎戰于飯田 支戰 氏政得勝利 而為養子。故改福島氏號北條左衛門大夫綱成 不敗而終擊殺軍將淺利氏。 氏康氏政未出之前 永祿十二 茂[鳳聚]今川 濟于我等瀨而出敵 城出士卒而大勝。永祿六癸 年於相州三 圍攻不拔。此時氏康 大戰 門討死。 而相 自享融三年 氏。而率 以為氏。 州。氏康氏政欲出 故猶有別兵而 一增山。相 相兵漸 兵敗北。綱成 七 心氏 後大克。故 其後來 験 = 川越 敗亡矣。 。網成之 以綱以女 以八千 河 原 甲 居 支 欲 mi

**- 氏繁**左衞門大夫後號常陸介

有 于佐竹在于飯湫城。翌年卒。 入敵中。蹈倒甲士十餘人擊殺之。天正五丁丑歲爲退治 字都宮小山結城等挑戰於下野小山。氏繁 常持鐵團 氏繁自先登而持 據城而防戰。景虎終退散矣。永祿六年國府臺役之時 而先進。自擊殺甲十 野州之時。氏繁十六 北條氏綱女也。爲氏康聟。天文廿辛亥歲氏 天正六戊寅年卒。行 本「未一」城。而以繁一人居城矣。故人照少也 向于關東之時。率越甲數万而以甘繩城 唯神衣著者至于今相傳矣。永祿二 扇及鐵棒云々相摸守氏政發向于湖東。而 鐵團扇。擊殺多士英、氏繁有膂力。 十三人此 **谈。着累代重** 年四十三。法 時福島重代太刀順制 名 為尊勝多羅 無院 己未歲北越景虎 來名馬爾國 城主綱成在 康 尼神衣 出張上 然氏繁

## 氏勝左衞門大夫

母北條氏康女。氏繁逝去之後。依氏政命。而關東惣軍永祿三庚申年生。慶長十六年辛亥年卒。行年五十三。

氏盛美濃守從五位下

陣之時。從秀吉到名護屋。慶長五年景勝征伐時。奉從氏直率後。依秀吉命繼氏直遺跡而仕秀吉。同廿年高麗召。天正十九年從幕下。征與州九戶一揆。同年十一月 八日卒。年三十二。號淨譽心徹。松林院。大權現。同年關原御陣屬西尾隱岐守,同十三年五月十 母上總介網成女。小田原城陷之時。父氏規蒙大權規之

### 菊千代早世

勘一郎

現。慶長五年正月廿一日卒。年二十一 。法名月照梅小田原沒落之後 任關白秀次。秀次切腹之後奉仕大權 翁。號松龍院

松千代早世

女子北條新太郎妻

女子白樫三郎兵衞妻

女子東條紀伊守妻

氏信美濃守從五位 下

大權現。時年十二。依台命奉仕台德院殿。寬永二年十 母舟越五郎右衞門尉景直女。慶長十七年於駿府奉拜 月廿年之四日卒。年二十五。法名梅澗宗等。號龍與院。

卷 第 百 四

+

北 條 系

氏利右近大夫從五位下

和11年奉拜將軍家。寬永十六年依台命為御書院番母同氏信。慶長十九年拜大權現。又拜台德院殿。元 組頭。同十九年依台命爲御小姓組番頭。

武太夫

一八平

氏重民部 **舉常光**、 强同氏信。寬永十二年七月八日卒。年三十二。法名月

氏宗久太郎 母佐久間備 刀等納于家。 機氏信遺跡。時年七歲。大權現御醫書。傳來之神 前守安政女。寬永二年以台德院殿之嚴

女子佐久間源六郎妻

平姓

北條系圖

文祿元年四月二十日卒。時年二十八。 七之介等來攻之。城中固守之。後和平而家臣避城。 田 母同氏直。岩付城主。天正十三年上州藤岡之役 殺敵兵若干。同十八年小田原城陷之時。氏房在小 彌市右衞門。本多中務少輔。鳥井彦右衞門。平岩 原。使家臣守岩付城。淺野彈正忠。木村常陸介。

某七郎

繼佐倉千葉遺跡

新太郎

氏時內記

源藏 女子庭田少將室

氏輝陸奥守 氏康氏政有軍功。小田原陷之時。與兄氏政自殺。 母同氏政。八王寺榎本古河栗橋小山玄所之城主也。從

氏邦安房守

氏政有軍功。小田原城陷之時。以鉢形城降於加賀大納母同氏政。鉢形箕輪兩所城主。後非守沼因城,從氏康 言。

-氏規 美震守

母同氏政。薤山館林三崎。在薤山與甲斐兵屢戰有功。

氏忠左衛門佐 佐野足柄二箇所城主。

氏政氏直之手書而:降矣。慶長五年二月八日卒。年五石左近大夫以敷万長團之。守之甚固。及小田原敗。得

部少輔。中川右衞門大夫。森右近大夫。前野但馬守。明

正十八年氏規守薤山城。尾張內府。後郡軍炎福島左衞門 大夫。筒井伊賀守。蜂須賀阿波守。生駒雅樂頭。戶田民

大權現御弱年之時在駿河。蒙懇為之餘頂戴御晉書。天

十六。法名勝譽宗圓。號一睡院。

氏光左衞門佐 小机城主。

女子今川氏真室

女子千葉介親胤室 女子古河公方河內守室 女子岩付太田源五 女子北條常陸介氏繁室 山頂室

女子武田勝賴室

景虎三郎 爲長尾皺信養子。

#### 氏 左京 大夫 、從四 位 下

田傳新·縣。途進軍與信玄對陣于與津薩埵。至四月而信玄此時。據 耶左衛 佐竹義重帥兵救之。 日信玄退去。同十三年與信玄戰於駿河。元龜元年與信 支對陳于駿河國加波鳴島。氏政之兵夜襲擊 引去。掠信玄兵船于與津燒之,同年六月廿日氏政與信 旬民政將兵攻駿河國三枚橋。興國寺。蒲原等城取之。 野神五郎。多賀藏人。加藤左馬允。長南七郎。太田下總。 正父子。同左近大夫。勝山豐前。里見民部。 再戰於國府臺下大破之。斬首二千餘。殺其銳卒正木彈 之。殺傷甚衆。敵不能支。却軍於國府臺。氏政設奇計。 上總及岩付兵陣于下總四府臺。 邦內之地。及常陸國四郡 氏政讓國於氏直。卜居靜所。 重 尚半彌等。其後里見氏屬氏政麾下。同十二年正月上 今川氏親 F 戰。 向國府臺。先陣下得利。而家臣遠山 總五箇 西上州却之。同二年氏政出軍于常陸國。與佐竹 門等死之。氏康阻險蛆而不知勝敗 安房國里見。永祿六年正月。里見義弘帥安房 取常陸四郡。天正元年氏政圍下總國 國。氏政自十八歲屢 長氏 不利而 至氏康三世。壁 又攻下信濃國小田井小室之 退。城主築田中務 名截流濟 氏康氏政父子自小田 戰。而攻取 取 伊 丹波。富永三 。氏政率兵擊 天正十八年 豆 信支營 同兵部。菅 相摸 出降。同 關宿城

> 吹毛劔切破。乾坤歸那箇。 歲。法名松岩傑公。號慈雲院。有辭世。領 七月十一日小田 原城陷之時。與弟氏 輝共 日今氏政採。 自殺。五十三

## 氏直左京大夫

大軍園 戶倉 則可上洛。秀吉許之、北條安 之。瀧川經信州入洛。初從瀧川者皆降于北條氏。同 守戰于上州神名川。安房守軍敗。氏直帥親兵擊 在上州厩橋城。聞信長之計而將上洛。與北條安 公。號松岩院。 故免死。逃高 之利謀而北海氏之所不知也。故使不卷左馬允謝 請和而還。同年關白秀吉使明王院 年與左竹義宣對陣於上州藤岡。自四月至七月義官 向彼地。與 母武田信玄女。 十六年使北條美濃守上洛 勝賴戰於駿河。氏直有利。同十年瀧川左近 一年八月十五日東照大權現御女嫁氏直。同十三 秀吉拘石卷而不還之。同十八年春三月秀吉 八道。江雪齋。謂秀吉日。以上州沼田城與北條氏 安房守戰於奈久留美城。 城叛氏直。降于武田勝賴 小田原。 野。同十九年卒。三十歲 「賴戰。勝賴不得利而還于甲斐 天 至秋七月陷矣。 正八年家臣笠原新六 房守家臣猪俣能登 同十七年以坂部岡越 **努吉大怒。然是家臣** 勝賴欲 氏直以大 促北條氏上洛 入城 法名大圓徹 、 氏直 同九 以伊

源五郎早世

卷

第

百

四

7

五 長氏作文書授氏綱。其調暑日。自今以後可為北條家宗 大破 模甘繩城。同十三年攻新非道寸。父子敗死。 一寸遁 一日卒。法名天岳瑞 者。此太刀神符可相傳授護身云々。同十六 又得住吉城 九年八月十三日攻 。道寸電新井。據要害之地 竟得岡 公、號早黑寺。 临 城據 相 摸域 之。同年與道 岡崎 同 十月樂 寸戰 同 年八月十 + 五 於 年 相 鎌

-女子長氏姉今川義忠室氏親母

# 氏綱左京大夫從五位上

大永 實城。氏綱追攻生實城。義明敗死。同十年七月十 ,家臣難波田彈正忠松山城。同二十日攻松山城。朝定入文六年七月十五日 攻取武藏河越城。城主朝定遁竄 五見義弘 波田敗死。 與卒於河越。其子朝定起兵與 破 河越城。氏網得江戶城據之。同六年十二月十五日。 卒。五十五歲。法命快翁活公。號春松院。 與氏綱相戰於下總國 之。 九 年與 擊殺里見右近大夫。斯首數多。享禄三年上杉 自安 武 同七年十月下總國生實館義明帥安房上 房 蘇 國速 戶 广城主 海來鎌 H 府臺。義明 倉。數度相戰 一杉朝 氏綱戰。 興戰。朝 不利。引兵退 朝定兵敗北。 氏綱馳向 颠 不利而

### 致有軍功。

一氏康左京大夫從五位下

飯 同 攻軍 河越。乘夜擊破之。兩上杉晴氏等敗北、世謂河越 YO 保城。氏康命將而救之。義元引兵退。故 將兵。自小田原馳往河越。與憲政戰引去。義 天文十四 城ヶ島 康卒五十七歲。法名東陽岱公。號大聖寺。。改名三縣景虎。氏康第七子也。元懿二年 年 氏 是 武 陣於上州沼田。輝虎引退,同年與里見義弘戰於 年與 H 晴氏帥八萬軍兵來攻之。氏康將 年氏康使家臣 藏松山 十月三日越後輝虎援太田三樂。欲攻北 氏康攻取古河城 康 也同廿三年武田信玄與今川義元合兵面「而聚」 元及上杉憲政同謀欲取之。憲政攻河越城 八晴氏 戰於豆陰之間。武田今川不 · 克之。永辭三年武藏岩付城屬麾下。同五 城。同年與輝虎和。輝虎以北條三郎 和。同年與武田今川 河長久保城。武藏河越城。 福島上總介守河越城。時兩上杉及 徒晴氏父子於相摸波多野。弘 和睦。而爲婚姻之盟。 兵八千。發小田 利引去。同年 兩城共完。同 昨屬 條。氏 為養 相 人康出 十月 年 原 康 竹 來 至 久

一女子葛山氏室

女子綱成室

一綱成初

氏

福島後改北條氏

- 女子太田大和守資島室

時 盛 一里

時 高 作時基子

一時景改 有 泰

信時

時 清

時邦 凌 羽氏家藏本寫之 作齊時子玉續千作者 河守續後作者

北條子圖數。然今任氏宗所捧。而自時政系之。

時政從五位 位下遠江守 義 時 從四位下相摸守

泰時 正四位下武藏守 時 中氏 從五位下修 理

売

鄉 時正五位下武藏守

卷 第 首 四 4 北 條 系 圖

一時賴相摸守

貞時

從四

位下相摸守

高 時 從四

位下相

摸守

時宗從五位下相摸守

時行

相摸守

郎

一行長新 一行氏小次

長氏伊勢新九郎

生國

勢州

母伊勢備中守貞國女。初不稱北條氏。

時

盛

小 EK

副

要文龜年中與上杉 顯定戰於相摸而有利。同年上杉定 文明年中不求而得神符併太刀。納家至今。相傳在氏宗 中攻相摸幽小田原城。擊滅大森筑前守 手長享年中之駿河。 可受價。約去又不來。以爲累代之重寶。其後歸住伊 刀。翌朝或人持影毘沙門文字太刀。來授長氏曰。他日 豆相之後稱北條氏。弱年在備中。夢吉備津宮明神賜大 三年九月廿三日攻相摸國新井城。擊滅時高。隨至者 久米川。顯定退去。永正元年上杉顯定與上杉朝 上杉顯定對陣于武藏國久米川。時長氏與力定政。 。延德年中起兵 武藏立川原。長氏與今川氏親半敦朝良 屬外姪今川氏親。氏親居之於興國 擊滅伊豆北條。移住薤山。明應年 叉移小田 而擊

種時左近將監修理亮英時 九州下向。元弘三年亡。 Æ =

金澤修理太夫

同四年 正安四年七月七日上。南。德治三年正月下 = 家。法名崇納。 一年六月廿五日重上。正和三年十一月十六日下向。 十七月十 一日補執事。正中三年三月廿六日出

貞將越沒守武藏守

高時滅亡時討死。

忠時左近將監父同 自害

顯辨大價正若宮別當

顯實出經中豫守

高時滅亡時自害。

女子足利讃岐守源貞氏妻 母城安達陸與守藤泰盛女。千代野。所謂如大禪師 時 顯左近將監同父白害

無着也。

伊具部

大炊助左京大夫

有時 二號田中殿。三號阿野殿。四福賴。五面乙御前。六號戶 法名蓮忍。駿 河守。女子六人。所謂 一江馬越後四郎

女子駿河守季時妻

女子一條中將實雅室後嫁中將通時

女子民部少輔大江親廣室後內大臣定通妾 女子左大將實有卿室

通時 女子足利真氏母 高陽院藏人式部大夫一作時基玉作者

兼義八縣

賴任

一律師

有義六郎 宗有伊具八郎 有助若宮別當 號佐々目僧正。 亂,時。高時一所自害 於越前守 東寺一長者。元弘三五月廿三日大 五十七。

**無材** 右馬頭相摸守武藏守

法名道常。正和四年八月九日本。七十八歲。玉葉,作

時仲星張守

茂時右馬頭

真腳左近將監干載作者 中自害。 元德二年加州事被仰下。元弘三年五月廿五日於殿

時經小四郎

一 尚村七郎

實泰 元號實義五郎

仙。歌人。 弘長三年九月十三日卒。五十六歲。號龜谷殿。法名淨

女子小山出羽守長村妻

一實時越後守

號稱名寺。號金澤侍所。建治二年十月廿三日卒。母

卷

第 A 四 +

北 條 系 圖

太郎早

111

女子木工助大江廣時妻 女子唐橋中將通治室

慈香禪尼。淵名與一女。

母相摸守政村女。

女子備前三郎長賴妻 女子二條中將雅有室

- 顯時越後守

月廿八日卒。 法名惠日。弘安八年十一月廿四籠居。正安三年三

·時家美作守

實政上總介 ·時直上總介

政顯

正安四年五月十八日卒。五十四歲。法名實道。

住鎮西。探題。法名顯道「温イ」。

八十九

第 百 四 +

卷

宗時駿河守

重時驗河太郎

女子二品

一時英左近將監修理 誤乎種時同人乎政顯猶子トナル理大夫風雅作者

氏。宮妃等母儀。貞治四年五月四日薨。六十歲。佛 號登真院殿定海大禪定尼。尊氏將軍室。義詮卿并基 腦弟子也。

女子太政大臣公守妾實明母

正大弼實文母。 種子。洞院大納言公隱室。權大納言忠季卿并彈

政村左京大夫相摸守從四位下

母伊賀守朝光女。文永十年五月廿一日卒。六十五歲。法 名定崇。

時村 浦重澄女。嘉元三年四月廿三日夜爲宗方被誅。 初號 時遠相摸守左(右イ)京大夫

六十四歲。

政長駿河守攝津守玉葉作者 宗房四郎 弘長元年六月廿三日入滅。 師

女子越後守實時妻

女子彈正弼業時 女子城六郎六郎兵衞顯盛妻 女子左近大夫宗政妻 妻

女子陸奥守時茂妻

時敦 越後 守玉 作 者

重村土佐守風雅 作者

時益左近將監 六波羅沒落時 中 矢死

貞村同父被誅 弘安九年十月六日卒。廿二歲。玉葉作者。

為時

初號

時定

左

近

將監

時範左近將監遠江平備前守左馬助

- 範貞駿河守

續後作者。高時同自害。

義政 重高二郎

月廿八日於鹽田卒。四十歲。 號鹽田武藏守。初時量。法名通義。弘安四年十

時治越後守左近將監或曰時春玉葉作者

重貞

國時鹽田陸奥守

女子真氏母 法名教覺。又道淨。高時滅亡時自害。

俊時民部太輔中務 高時滅亡之時自害。

卷第百四

+

北條系屬

業時彈正少需 忠時左近將監 法名鎮巡。陸奥宁。

時兼尾張守

女子字都宮七郎室

基時相模守

號普恩寺。歌人。法名鑒念。亦信忍氏。高時滅

亡ノ時自害。

仲時 馬場自害。 越沙守

松壽後號左馬介友時於

長辨僧正正福寺別當

義宗武歲守

號赤橋駿河守。建治二年八月十七日卒。廿五歲。

人時刑部少輔武藏守風淮作者

守時相模守

號慈光院。法名道本。於鎌倉自害

四 + 北 條 系 圖

時基刑部少輔遠江守 圓朝法印 歌人。玉作者。

時高越後守政齊時 新續作者。俗名時賢。

時郡左近將監

玉葉作者。

重

十四歲。 十四歲。 法名觀覺。弘長元年十一月三日逝去。六

爲時太郎早世

長重備前守

重時駿河太郎

朝貞中務權大輔

玉葉作者。

正五位下尾張守

一賴章三郎 法名道鑑。永仁二年十二月廿八日卒。廿八歲。 建長八年正月八日本。

公篤遠江守玉作者

篤時遠江守

時見越前守千載作者

時從四位下陸奥守 高郡左近將監

元久三年四月

於久我繩手討死。

高家尾張守

周時

幸夜叉丸

公真民部

時家兵庫頭

貞家違江守

長時武歲守 歲。 法名專阿。又觀惠。文永二年八月十二日本。三十五 女子

時茂陸與守

八十六

宗賴修理亮 元助大夫改賴覺

長門下向。宗顯正云。弘安二年六月卒。

兼時越後守

宗方駿河守左近將監 六波羅南方。鎮西行。永仁三年九月八日卒。卅二歲。

朝時從四位下遠江守

下向。嘉元三年五月四日被誅。廿八。

永仁七年六月上。六波羅。正安二年十一月十四日

號名越。法名生西。寬元三年四月六日死。行年五十三

光時越後守 法名蓮智、豆州被流。

女子武藏二郎時實惠

-公朝僧正養子

時親江馬

時長備前守從五位下 女子岡女房

一時章尾張守

法名見西。文永九年二月廿二日被誅。

女子宮內大輔泰氏妻早世 女子毛利兵衞大夫廣光妻

建長四年八月廿二日卒。

定長正五位上備前守 號東漸寺。住富岡。又號宗長。

長賴備前三郎

夏時式部大夫千載作者

時兼左近大夫將監 時幸修理亮 寬元四年六月一日卒。

教時中務大輔 建長四年五月廿二日卒。

兄時章同時被誅 宗教

+ 北 條 采 1

卷 第 百

四四

八十五

百 四 + 北 條

真時相漢守

母秋田城介義景女。

害。四十二。號寶戒寺。 嘉元元年癸卯誕生。童名成壽丸。相換守。法

邦時童名萬壽丸相摸太郎

時行次郎 高時滅亡時。於鎌倉被誅。十五歲。

中先代中興。其間十三日也。童名全嘉丸。又 「龜壽丸。文和二年五月廿日於龍口被誅

泰家左近太夫

俗。號刑部少輔時興。 法名惠性。本名時利。元弘三年賴西閩寺殿還

菊壽丸早世

女子相摸守熙時室 一千代丸

金壽丸

宗政武藏守弘安四年八月九日卒 女子 女子相摸守師時室

師時相撲守 法名道覺。應長元年九月廿三日。於評定坐卒。

廿七歲。

- 貞規

政助若宮別當賴助弟子亮法印

宗時遠江守

時守

政賴六郎 時治阿曾彈正 於阿彌陀峯被誅。

一時嚴櫻田禪師

教惠法印弟子。應長元年十月廿六日卒。

一貞宗六郎修理亮 兼貞五郎

八十四

母三浦義村女。安貞二年六月十八日卒。廿八歲。

時實武藏二郎

母安保七郎左衞門尉實員女。

女子中將實春室

女子足利義氏室

女子三浦泰村室早世 女子參議質政室

女子武藏守朝直妻

泰茂 泰瑜

法名安樂。號蓮花寺。寬元四年四月一日卒。三十三

隆政權律師廿三歲寂

一々目慣正。若宮別當。仁和寺

正五位下武藏守

賴助

卷

第

百 四 +

北

餱 系 圖

> 時賴 正五位下相摸守

時定六郎遠江守 

一定宗修理亮

永仁三年八月十九日於鎮西死

- 隨時

為時海江守左衛門尉 元享元年六月廿三日於鎮西死

女子賴嗣將軍室

女子足利泰氏室

時輔三郎式部大夫童名實壽丸 母家女房。文永九年二月十五日被誅。二十五歲。

時宗太郎童名正壽丸左馬權頭相摸守 十四歲。母毛利藏人女。 寶光寺殿。法名道果。弘安七年甲申四月四日薨。三

八十三

第

一時員越後次郎法

公名行 然

時國 越後守左近將監

七年八月十三日誅之。 玉作者。弘安七年六月廿日被召下。依惡行。同

女子長時室 時元土左守續千及玉葉作者

貞資備前守續干作者

時治佐介四郎右京進 越前牛ガ原ニテ自害。

時貞號相摸五郎越後守 時綱美濃守玉作者

政俊

政忠

貞宣

時 英左近大夫將監陸奥守續後作者

政氏越後三郎 丹波守續給作者

盛房

九日卒、五十六歲。 永仁 五年五月十五日 下向。

一宣房左近將監

貞尚丹波守

時有彌 時繼左近將監

信時

童名金剛初號江間太郎賴時六波羅也

守。十二月廿日齡左京權大夫。延應元年九月九日正四 五位上。同廿二駿河守。十一月十三日任武藏守。元仁 四三月廿八日任式部丞。十一卅從五位下。七年正五從 五日卒。六十歲 位下。仁治三年五月十九月出家。法名觀阿 大夫。同四年三月十八日從四位上。同月六日辭武藏 嘉禎二年三月四日從四位下。同十二月十八日左京權 元年十二月十七日復任。貞永元四月十一日正五 久三六十四入洛。住北方。 建曆九八任修理亮。與保 位下。

時氏修理亮

同 七月



朝房備中守 永仁三年正月於鎮西卒。

宣時大佛武歲守初號時忠從四位下陸與守 時仲左近大夫將監

正安三年九月四日出家。號永恩寺。法名忍昭 宗宣大佛陸奥守法名順昭

宗泰大佛民部少輔 正和元年六月十二日卒。五十六歲。

右馬助陸奥守

續後及干載作者。高時滅亡時於鎌倉討

九月七日卒。四十二歲。嘉曆元年四月廿四日ョ 日二十 加判。 同二年

維貞修理大夫

宣明男子越後守玉葉作者

真朝

貞政 宣朝 高宣式部大夫 高時滅亡時於京討死。 右馬助

賴直八郎

宗直玉葉作者

朝貞九郎

時遠拾遺作者

一時貞下野守

「誠時盛云々」 右馬助

時直大佛遠江守從五位下續古今作者

女子相模七郎政方室別離 女子參議定藤卿室

清時安藝守 時俊

貞俊續後新 千

八十

# 五郎時連歌人

九日辭相換守。同[四年]計一月出日閏二月廿七日正理權大夫。同二年正月五日從四位上。同十一月廿曆。元年正月廿八日從四位上。嘉禎二年二月晦修 年十月十八日從五位 承久三年六月十四日入洛。住南方。元 位下。延應二年正月廿四日卒。六十六。 八日任主殿權助。 H 任遠江守。九月廿一日駿河守。 建保五年十二月十三日相 四 上。天福二年十一月五日 月十日式部 承元四年 九日從五 改文

政範從五位下左馬權助

母牧野女房。建仁四年十一月五日死。十六歲。于時

女子足利左馬頭源朝臣義氏母義兼室 女子三條中納言實宜室

女子畠山重忠妻後源義純室此子孫號畠山

忠清室

女子後天王寺攝政入道師家公室 女子坊門中將

卷

第 百

DU +

北 條 系

福

女子阿野全成妻時元母阿波 安貞元年十一月四日死去 局 二位

女子平賀朝雅室母牧野局後中納

言國通

殿姉

女子伊豫河 野

女子大岡州官時親妻 女子稻毛三郎重成妻

掃部助越後守正五 位下法名勝 闡

佐介祖。建治三年五月二日卒。八十一歲。

時村二郎法名行念 女子三位賴氏室 市三郎歌人法名 元年十二月卒。

女子秋田城 %介義景

時成

時廣越前守歌人

朝直 女子長井清廣事 大佛武藏守從五位下

忠重又次郎

直鎮 又久 郎 備 品中守法 名

生 觀

**數度有軍功。其後賜三州樂郡。** 元弘三年源尊氏為六波羅退治 上 洛。于時供奉。

直 氏 豐後守 重直豐後灰郎

一清直五郎兵衞尉

新次郎

永享十一年筥根山合戰討死。

時政

北條四

郎

母件為房女。從五位下。遠江守。法名明盛。號願成就院

保三年正月八日本。七十八歲。

直時 圖書助法名西忍七十三歲 而 5E

領安藝國安北郡三入莊。又領同國安南佐東二郡。 安藝石見兩國目代。

-直高 次郎圖書助佐 備中守

七月十四 日討死。卅四歲。法名道忍

直滿彦次郎灰郎左衛門尉法名直忍五十七歲而死

時家 北條 四 郎大夫從五 位下

時兼北條介

時定平六左衞門尉 建久四年正月廿五日卒。四十二。

女子笠原親久妻

時綱五郎

某五郎

久兵亂討死

宗時三郎

義時 治承四年八月廿四日賴朝出張時打死。 小四郎從四位下右京權大夫陸奧守相摸守

政子賴朝將軍室從二位法名如實又號妙觀上人 貞應三年六月十三日死,六十二歲。號安養寺。 家寶朝母。九年居將軍位。雖然無宣旨。尼將軍是也

# 直貞熊谷次郎大夫

之下武州。居于小澤大夫家。後為成木大夫婿。十七 始而領武州大里郡熊谷鄉。父死時二歲也。乳母搗 而死。康治元年也。大治元丙午生。

## -俊則 次郎大夫

實時方三男。直貞養子。

實俊次郎大夫

歲直實二歲也。兄弟共鞠于成木大夫男久下權守之 廟號大夫大明神。保延六年生,父直貞死時。直正三 保元二年死。年十八。

# 忠直太郎孫左衞門尉

#### 景真

承久為京方。於勢多橋討死。廿二歲。母川越乳母。 一歲之時取立續總領。

直綱 平次即孫左衞門尉

卷

第 百 四 +

北 條 系 圖

> 直朝平太郎 江州鹽津熊谷流總領筋也、雖然直實跡者直國粮之。

女子沼田妻

直實次郎

木中而去。敵見之謂無人也。引兵而歸矣。賴朝感直 伏木之內。直實取薦萬而獲賴朝之上。其後有鳩出于 永治元年生。承元二年九月十四日於洛東黑谷入滅 十八歲。法名蓮生。源賴朝卿石橋山戰敗之時。隱

直家小次郎孫兵衞尉法名觀蓮

實之忠。葛爲爲家紋。家紋葛鳩。

承久三九四。五十四歲而死。

實景

直國備中守平內左衞門尉

承久三年六月十三日於勢多橋討死。法名妙直。

直重叉次郎

直忠大郎左衞門

門尉

武州熊谷鄉

七十七

第百四十

北條系圖

七十六

一宗政武藏守

弘安四年八月九日卒。

師時 長元年九月廿三日於評定坐卒。廿七。 相摸守法名道聲

政助若宮別當

貞規

宗時遠江守

時守遠江守

政賴六郎 級 阿爾陀峯被誅

貞國治部大輔 元助大夫改賴覺 師 賴櫻田七郎

時治阿曾彈正少弼

時嚴櫻田 禪師

教惠法印弟子。應長元年十月廿六卒。

卷 第 百 四四 + 北 條 系 

> 貞宗六郎修理亮 兼貞五郎

宗賴修理亮

長門下向。宗顯形

弘安二年六月卒。

兼時越後守

六波羅南方。鎮西行。永仁三年九月八日卒、卅二歲。

宗方駿河守左近將監

嘉元三年五月四被誅。廿八。 永仁七年六月上。六波羅。正安二年十一月十四日下向。

貞時 相摸守

號最勝薗寺。法名崇演。童名幸壽丸。應長元年十月七 。四十歲。

高時

弘三年五月廿二日。於葛西谷東勝寺自害。四十也。號嘉元元年癸卯誕生。童名成壽丸。相摸守。法名宗鑑。元

一時氏修理 亮

時實武藏二眼 母三浦義村女安貞二年六月十八日卒 廿八歲。

女子足利義氏室 女子中將實春室

一安保七郎左衞門尉實員女。

女子參議實政室 女子三浦泰村室

女子武藏守朝直要

泰瑜 泰茂

正五位下武藏守法名安樂號蓮花寺

寬元四年四月一日本。卅三歲 隆政權律師廿三歲寂

賴助 號佐々目僧正。仁和寺。

時賴

號最明寺殿。學了坊。法名道崇。母秋田城介景盛女。弘 正五位下相摸守

長三年十一月廿二卒、卅七歲。

一時定遠江守

為時遠江守左衛門尉 女子賴嗣將軍室

定宗修理亮

女子足利泰氏室

永仁三年八月十九日於鎭西死。

隨時

元享元年六年廿三日於鎮西死。

時輔三郎式部大輔童名資壽丸 文永九年二月十五日被誅,廿五歲。

時宗法名道果 弘安七年四月四日薨。卅四歲。

七十四

第百四十

北條系圖

七十三

卷 第

一時茂陸奥守 **弁彈正大弼實文母。** 號種子。洞院大納言公蔭室。權大納言忠季卿

號常業。文永七年正月廿七日本。卅

蔵

一、時左近將監

時治越後守

重貞

一國時陸奥守法名教覺又道淨 高時滅亡時白害。

俊時民部大輔中務 高時滅亡時自害。

義政 女子貞氏母

號鹽田武藏守。初時量、法名通義。弘安四年十 一月廿八於鹽田卒。四十歲。

時範遠江守備前守左馬介

-範貞駿河守

重高次即

高時人同自害。

業時彈正少弼法名鎭忍陸奥守

時兼是張守

女子字都宮七郎室 忠時左近將監

基時相模守

時自害。 號普恩寺。歌人。法名鑒念。亦信忍氏、高時滅亡

一仲時 越後守

於馬塲自害。

公朝僧正養子

光時越後守法名蓮智

親時江馬

女子武藏二郎時實妻 豆州被流

七十二

貞村同父被誅 弘安九年十月六日卒。廿二歲。 元號時定左近將監

**熈**時相摸守法名道常

隨時九郎

定宗

茂時右馬頭

時仲尾張守

正和四年八月九日卒。七十八歲

元德二年加判事被仰下。元弘三年五月廿五

為時太郎早世

重時駿河

卷 第 百

四 +

北 條

系 8

日於殿中自害。

長時武藏守法名專阿又觀惠 文永十年八月廿二日卒。三十五歲 長重備前守

久時

刑部少輔武藏守

建治二年八月十七日卒

廿五歲。

守時相模守

號慈光院。法名道本。於鎌倉自害。

益時

一宗時駿河守

重時駿河太郎

種時修理亮

英時 元弘元年下向鎮西。

女子二品

於九州自害

女子太政大臣公守妾實明母 號登真院殿。軍氏將軍室、義詮卿母儀。貞治

七十一

卷 第 百 四 + 北 쌽

後守法 名惠 H

廿八日卒。 安八年十一 月 廿四籠居。正安二年三

時家美作守

實政上總介 上總介

名實通。 正安四年五月十八日卒。五十四歲。法

政顯 上繼介

住鎮西。探題。法名顯道。

種時左近將監修 理

元弘三年亡。

真顯修理大夫

日補執事 下向。延慶三年六月廿五日重上。正和三 正安四年七月七日上。南。德治三年正 一月十六日下向。同 正中三年三月廿六日出家。法 四年七月十一

> 母三浦重澄女。嘉元三年四月廿三日夜爲 初號時遠相摸守右京大夫

**顯實甘繩伊豫守時顯左近將監** 

真將越後守武藏守 高時滅亡時酎死。

忠時左近將監 父同自害。

高時滅亡時自害。

同父自害。

宗方被誅。六十四歲。 ~齊禪師

弘長元年六月廿三日入滅。

政長駿河守

-宗房四郎

女子越後守實時妻 女子左近大夫宗政妻

女子陸奥守時茂妻 女子彈正少弼□時妻 女子城六郎兵衞顯盛妻

七十

通時 有時大炊助左京大夫法名蓮忍 時經小四郎 政村左京大夫相摸守從四位下 女子一條中將實雅室後嫁中將通時 尚村七郎 女子足利真氏母 女子左大將實有卿室 女子駿河守季時妻 女子民部少輔大江親廣室後內大臣 母伊賀守朝光女。文永十年五月廿一日卒。 六十九歲。法名定崇。 田中殿。三號阿野殿。四福賴。五面乙御 女子六人。所謂一江馬越後四郎妻。二號 殿。法名淨仙。歌人。 泰元號實義五郎 長三年九月十三卒。五十六歲。號龜 六號戶守。 高陽院藏人式部大輔 鉴 第 百 四 + 北 條 系 圖 時景改有泰 一時高駿河守 兼義八郎 實時越後守號稱名寺號金澤侍所 兼時四郎 有義六郎 賴任律師 女子備前三 女子杢介大江廣時妻 女子小山出羽守長村妻 時盛十郎 女子二條中將雅有室 女子唐橋中將通治室 建治二年十月廿三日卒。 太郎早世 郎 長賴 信 時邦左近將監 有助號佐 時 々目 僧正 六十九

賴直 八郎

時貞 朝貞 下野守

九郎

女子參議定藤

卿室

子相摸七郎政方室別離

時親左馬助

一宗宣陸奥守法名順 昭

一宗泰民部少輔 正和元年六月十二日卒。五十六歲日 貞直 右馬助陸奥守

時滅亡時、於鎌倉討死。

-維貞修理大夫

四十二歲。 嘉曆元年四月廿四日ョ,加判。同二年九月七日卒。

宣朝 真朝 真房越後守

貞政

日本の 日の日、日本町田

家時 右馬助

高時滅亡時。於京討死。 式部大夫

泰時 童名金剛初號江間太郎賴時

月六日辭武藏守。十二月廿日辭左京權大夫。延應元 九月九日正四位下。仁治三年五月十九日出家。法名朝 京權大夫。同四年 世曆仁元年。 守。元仁元年十二月十七日復任。貞永元四月十一正 七正五從五位上。同廿二駿河守。十一月十三日任武藏 理亮。建保四三月廿八日任式部丞。十二卅 六波羅也。承久三六十四入洛。住北方。建曆九八任 位下。嘉禛二年三月四日從四位下。同十二月十八日 。同六月十五日卒。六十歲。 三月十八日從四位上。同 從五位下。 Ti

朝時 元三年四月六日死。行年五十三歲。 從四位下遠江守號名越法名生西

重時從四位下陸奥守號極樂寺殿法名觀覺

弘長元年十一月三日逝去。六十四歲



左近將 監

時國 月十三日誅之。

八

貞

八尚丹波守

一宣房左近將監

時元土左守 貞資 干作者。

信時

時有彌三郎 時繼左近將監

女子長時室 作者。

時貞號相摸五郎 時治佐介四郎右京進越前牛ガ原ニテ自書 時綱美濃守

時英店

政忠 政俊

貞宣

政氏越後三郎

- 盛房丹波守 弘安五年上洛。永仁五年五月十五日下向。同 月九日卒。五十六。

> 朝直大佛武藏守從五位下 女子秋田城 時村二郎法名行念 女子三位賴氏室 嘉禄元年十二月死。 三郎法名眞照 介義 景室

時成

一清時安藝守 時通歌人 時俊

時直大佛遠江守從五位下

女子長井清廣妻

+

貞俊

六十六

任遠江守。九月廿一日駿河守。承元四年正月十四

助。四月十日式部丞。九日從五位

任主

殿

日武藏守。建保五年十二月十三日相摸守。六年

十八日從五位上。天福二年十一月五日改文曆元

正月廿八日從四位下。嘉禛二年二月卅日修

一月卅日修理

佐介祖。 建治三年五月二日卒。八十一歲。

時景正六位上掃部介 寬元元年九月廿五日死。三十八歲。

信 時上總介

九日卒。五十六。 南六波羅。 母三浦泰村女。弘安十一 永仁、、五月十六日下。同七月一次。弘安十一年二月十九日上。 一二月十九日上。

時顯美作守

時光修理亮

政茂

時親左馬助 佐渡配流。

時成

時朝 寺法 師

時員越後大 **次郎法名行全** 

卷 第 百 四

六十五

+ 北

女子阿野全成妻 女子伊豫河野妻

女子平賀朝雅室後

中

納言國通室

女子坊門中將忠清室

**一部宮賴綱妻泰綱母後天王寺攝政入道** 

女子島山重忠窦後源赣純室此子孫號島山

女子三條中納言實宣室

女子足利左馬頭源朝臣義氏母義無室

在京。

政範從五位下左馬權助

號大佛殿。法名稱念

位下。延應二年七月十八日的元正月廿四日本 日辭相摸守。同[四年]計一月廿二日里二月廿七日正四

權大夫。同三年正月五日從四位上。同

母牧野女房。建仁三年十一月五日死。十六歲。于時

Æ, 十七七 歲 而死。

-直重又次郎 住武州態谷鄉。

直忠大郎左衞門尉

一忠重又次郎

一直鎮又次郎 備中守法名生觀

直氏又灰郎民部大輔 度有軍功。其後賜三州梁郡。元弘三年。源尊氏爲六波羅退治上 粤 豆後守 洛。于時供奉。數

重直豐後次郎

清直 五郎兵衛尉

實家 新次郎 十一年。筥根山合戰討死。

時家 北條四郎大夫從五位下

時兼 北條介

時定平六左衞門尉

建 久四 年 正月廿 五日卒。四十二。

女子笠 原親久妻

時綱五郎

郎

某五

時政 北條四郎從五位下遠江守 承久兵亂討死

日卒。七十八歲。 號願成就院。建保三年正月八

母伴爲房女。法名明盛。

宗時三郎

義時 治承四年八月廿四日。賴朝出張時討 小四郎從 四 位 下 右京福大 大陸與守相 死

摸守

政子賴家實朝母 貞應 元年六月十三日死。六十二。號安養寺。

月十三日薨。行年六十九歲。

時房初號人 五 鄭 時 連

承久三年六月十四日入洛。住南方。元久二年三月廿

#### 俊則 次郎大夫

## 實俊次郎大夫

直貞養子。實時方三男。

直正

### 忠直 太郎孫左衛門尉

家。保元二年死。年十八。

歲。直貨二歲也。兄弟共鞠于成木大夫男久下權守之 廟號大夫大明神。保延六年生。父直貞死時直正三

承久為京方。於勢多橋討死。廿 母。十一歲之時取立續物領。 歲。母川越乳

# 直綱平灰郎孫左衞門尉

### 直朝不失郎

江州縣津態谷流惣領筋也。雖然直實跡者直國續

## 女子沼田妻

直實灰鄭永治元年生

直實之思。蔦萬爲家紋。 于木中而去。敵見之謂無人也。兵引而歸矣。賴朝感 伏木之內。直實取薦舊而覆賴朝之上。其後有鳩出 法名蓮生。家紋葛鳩。源賴朝卿石橋山戰敗之時。隱 承元二年九月十四日。於洛東黑谷入滅。六十八歲。

直家 實景 承久三九四五十四歲而死

直國 承久三年六月十三日。於勢多橋討死。法名妙直。 備中守平內左衛門尉

直 時 助法名西忍

國安南佐東二郡。爲安木石見兩國目代。 七十三歲而死。領安木國安北郡三入庄。又領同

#### 灰郎 圖 書助

七月十四日討死。卅四歲。法名道忍。

直滿意來郎來郎左衞門尉法名直忍。

松 第 百 75 +

北 條 系

## 續 群 書類從卷第百四十

#### 北條系圖 系 部圖、 册

五

貞盛平將軍

維將

維時從四位下上總介

維持 實維將男。貞盛朝臣為子。

大相國清盛并伊勢流祖。

中方

義清

信通

直力上總「惣敷」介從五位上東三條院判官所雜色

維方從五位上能量守藏人所雜色

女子刑部丞俊範世 女子義家義光母

時方

祖父為子。實聖範男。 聖範阿多美禪師 依違刺被誅。

直貞熊谷灰郎大夫

六十二

谷病死。歲二十四。法名鐘山。 參陣小田原。歸陣以後天正十八年七月二十二日。於星

# 真隆岩城忠大郎

恭下。動大坂兩陣。元和六年十月十九日於江州病死。 佐竹常陸介義重三男。常陸依為親組繼跡。屬台 臨院殿 歲三十八。法名靈山。

宣隆岩城但馬守

守繼貞廢跡。寬永十一年十二月二十九日叙從五位下。 貞隆嫡男。修理大夫。依佐繼竹義宣跡。忠次郎弟但馬

家紋 重隆岩城庄次郎

卷 第 百 #

秀常 ·秦供·於字都宮遂拜禮·子時能化丸八歲。 ·公へ申上·常隆跡相續·秀吉公會津へ御下·依爲好身·家來白土攝津守爲使。以增田右 向 衞 ノ門時

宣隆 從同 五位下

重隆同庄次郎

岩城 系圖

高望王 桓武第四代

賜平姓。從五位下。上總介。

良望

鎮守府將軍。後改常陸大掾國香。 系盛陸奥權守

貞盛

鎮守府將軍。從四 位下。

一忠清岩城灰郎

清 **严隆**岩城灰

郎

則 通 岩城次郎

安忠權守

rin 隆 岩城 岩城 次 太 郎

隆

行

岩城

次郎

隆 平 郎

隆

守 同 次

郎

同 次 郎

義

衡

同

次

郎

照

衡

同

次郎

照義

名規堂 法

常朝

朝義 清 胤 重次前

法

法

親 隆 名徹山即 法名虎 山守

隆忠同下總

山号

由 隆同民部大

輔

常隆同

名可總

山守

同 左京大夫 重

降

法同

名月山

夫

伊達胤宗之嫡男依爲重隆外孫繼跡。 病死。法名光山。

文祿三年七月十

常隆岩城左京大夫

六十

隆冬三坂ノ中井腹小川殿

山殿駒木根腹兄弟

爱《星

徹山御イモウト 御子ナリの 7 ワンつ 足利僧二夫婦ト成テモチ玉

親隆 下總守長朝 脢

虎山明寅。嘉吉三廿九日。

九廿六日。文明十五癸卯年從白土移飯野平。同十七年磐前腹。下總守御子數五十人。 法名可山繁公。 享禄三 乙旦車ノ要害攻落。

好嶋殿 二男

堅藏主三男 榮銀齋四男

焳 自 百

#

九

磐 城 系 圖 常隆嫡子

常隆左京大夫 飯陣時於相摸國星谷。天正十八庚寅年七廿二病死。 法名鏡山明心。秀吉公北條御退治之時。小田原麥陣。

天文十一两年年二九。

降隆民部大輔法名縣山俊公

隆輔舟尾殿 隆直式部大輔

隆時岩城大和守富岡殿 隆通上田殿右近大輔

隆宗同大和守

重隆 左京大夫

太郎殿那須之次男 陳。舟尾窪田替テ陣ラ崩ス。 法名月山明徽。永祿十二六十四 天文十 壬寅年懸田

親隆左京大夫

孫繼跡。 法名光山本公。七月十五。伊達晴宗之嫡子依為重隆之

·良隆 童名能化丸仲永郎佐竹義重三男。

五十九

隆政處奉 中納 言

猿菊 九 次男 長壽九嫡子

伊勢九三男

隆守次郎

-義衡次郎

基清岩間八郎 秀清絹谷四郎

照衡灰郎

基秀穎谷三郎 資綱鹽五郎本名若松

胤清 清忠鎌田七郎

> 義忠片寄五郎 照義次郎

基義

基秀

光秀

隆秀大森小太郎

隆信 隆清孤缘

朝義次郎法名重祐禪勝

政教大森腹 常朝次郎法名規堂道弘 政清

教義石森沒落スル

公。廿九日。

荒川ョリ祝言。初メ駒木根殿ョリ祝言三。法名徹山玖

一清胤次郎

應永十一爲當家郡主。

隆忠下總守 法名實山真公。十七日。荒川腹。

五十八

绵 百 # 九

磐 城 系

テイテムコ コドシの 二候。法名ドンクウナリ。實川ノ智イ

ナリの中山ニテンダテアゲ候の小泉モ中山モ元來 三十代龜山ノチ井。小泉筑前守。荒川安藝守ノ子 候。小泉ハライデムコニナリ候。白土攝津守。 ンチウニ候。其後アラタマリ申。中山之下二御

## 隆朝

獅子の伊豫守 次男の松印の三男つ中條ノ母の四番の常勝院。 ス | 々忠圓ノ子ナリ。五番山コヤノ大膳ノ母中山ノ メナリ。隆道ノアネモ小泉ノカミニ成り候。 一一虎山妹腹。常隆ニハイトコニ参申サル。隆道

長温次男忠剛兄弟ナリ

禪福寺野 H

美濃守嶋八在名

隆信藏人

忠圖。續子。長刕、次男の禪職寺三男の此皆一腹也。アカ 方七番。也。上遠野タキノカミス看。也。志賀肥前守。 大電の此八皆々一腹。何モ龜山ノ子ナリ。筑前守內 アキノ母の間でトヨマ能別ノ母の五番の嶋美濃の

## 隆道 嫡子。玉府大藏大夫可山之斝。田村ノ御

代 ŀ

腹

伊豫守次男 二御座候。兄弟男女カケテ七人御座候。

松印三男

見瑜

寺號サ此分二被成申候の 常膀院。岩城寺權大僧都大阿闍梨。御當家斷絕之 砌。御祈念網々。御名代チツヅケ申タル故二 仍テ

竹貫 カナリロ ノ上。猶子。々ノ上 二番。剛山、三男、此レハ、、

腹。彦次郎ノ次ナリ。何を剛山ノ子也。 次郎。獅子。落四郎。二男。中納言三季。一腹。清次郎 テ五人ハ一腹也、下山田ノ上ハ清次郎ト一腹、彦 志賀殿ノ上の嫡子の 剛山右衞門大夫。 小泉ノ上の一番、此レハ男女カケ 御南陸時ニハチイニ參申サルの 他

清次郎 彦四郎

隆

久義

西鄉

胤

勝民部大輔

チ 1

之時

御シ此 代落

7 シ。 代隆 中山 R 後磐崎 ハ坂ヨリ鼠取 駒木根高 押 この三郎 3 シ落シ。數萬人打死申。常陸母の坂秋山各手替候テ、荒川ヲ押 = 殿。十 申。平 八歲

隆 直 次男大眞磐ハ祖

コ

シ申シ。

中山 先 祖 ナ 10

隆

氏 長谷

隆 直 旦衡荒川 賴 三男住 四 郞 古 師 殿

隆

行隆

資隆

隆 時

隆

基

忠秀

恒

隆

隆

安

重實

磐崎

本吉名

駒木根在

政

良菊田

十郎

威

政

家酒

日井三郎

師

隆

師 基

田富

田中

み 在名

義 基 忠鯨岡 秀幕內 行

富

田

Ŧi. 郎

氏

基

隆行营波

資隆

忠成次男下舟尾

隆

賴

成隆

隆

衡

秀隆

隆

クを産が

學。

法名實山。隆

忠ノアネ智

一。法 名虎

隆安

隆 道 時 嫡

子

E 一舟尾

中鑑他腹ノ兄弟京工登り智者ナリ がメニー伯 か。中 - 份: Щ 隆 吉 ハイトコロ

安敦 隆

三男關殿

男

東

衡 嫡子

五十六

五郡ラ受テ。一ノ人ニーケ郡が、アテ行ヒ。其後妻 テタノミ。嫡女二氏合。男子五人 此迄常陸府中大掾。嫡 子隆行本國 女子二人候。後海道 チ捨テの奥州之清

隆行ョリ十年前ニ下リ。森屋殿ヲ賴、好嶋ヲ持給ナリ。

嫡男葉太郎

隆光

隆衡灰男岩城灰郎

隆久三男磐崎三郎

五男相葉 五 郎

隆綱

門打入以來。相馬卜八申也。

五十五

卷

第 百 # 九

磐 城

系

魯 第 百 # 九

- 詮重遠江守

氏重

基

重

内月下立波。 内月下立波。

年奉拜將軍家。動大御番。慕紋角

重弘 彈正忠

滿重 常陸介

重久 法名吉阿

助

重

常陸介

「以內閣本諸家系圖纂校合畢」 右小栗系圖以中山信名本校合

真重 三郎 右衛 門尉

重昌 雅樂助

憲重討死 於參州平田合戰討死。

正重

-某竹千代丸

某出家 卵註記弁澄

十左衙門

正次 战四十八。法名淨林。 並國參州。奉仕台德院殿。動大御番。寬永九年死去。

磐城系圖

桓武天皇光仁天皇第 皇子

葛原親王 平氏始給也。

品式

部卿第

不五皇子

高見王無官位

良望王

高望王

鎮守府將軍。 常陸大掾國 嫡男

五十四

遠江 守

祭

百 # 九 石 Ш 系 圖

顯 幹 但彦 馬守即

幹 春 但馬四郎

宗

成

童税

名所

王九衙門

左

尉法

名

道 坐

成 珍 帥 僧 都 吉田神宮寺

宗 幹 法名道 空郎 左 循 門

成

貞

稅

所

左

近

將監法名

上曉

太郎左衛門 幹廣 石 111 左循門尉

幹村

石 雄同

川二郎

幹

左京亮法名聖雄

貞幹

栗崎

覺妙 廣 幹 同小六郎 展 入道 景幹 六郎

俊

幹

法同

名献

譽童

名 增

Œ

丸

幹

越同

前孫

郎

宣幹 惠 佛 同 74 郎 ₿K

經

幹

同

四

郎

幹

同五郎二郎

願

佛

同

六郎

入道

幹 清 石 111 左 衞 門

郎

鮠

幹

- [同

彌

郎 門 郎

幹

重

石

III

九郎

左衛

門尉

爲

幹

同

左

衞

成 幹 法名顯 阿入道

幹 有 同 又太郎早 111

氏幹

同

又

E

郞

宣幹

九 同

郎 九

郎 太

幹篤

郎

滿 光 幹 幹 法名祐昌 同 Ŧī. 郎

Æ

改

幹行同十郎 寬幹同又九郎

國 幹 法司包 道前 壽守

幹

國

同

五

郎

左

沂

將

監

宗

幹

Ŧî.

舣 守

久 國 安同 藝五 守郎

五十二

五十一

卷第百卅九

石川系

幹機

貞宗

景幹

有常陸大掾系圖以中山

信名本書寫之與數本校合畢

正幹

幹實豐田

將軍。

石川系圖

良望或香常陸大塚 常陸國吉田郡恒富主

不戶甚五郎幹

道二

書之代

維幹多氣

大夫水漏

大夫

Æ

貞盛常陸大掾

| 幹從五位□上總守

爲幹大緣陸奥守

平將軍。

直 重 幹多氣太郎

賢幹上野介從四位上

棟幹多氣權守河

內守

清幹攝津守 良幹多氣 忠幹東條 長幹員壁六郎 石毛荒四 五郎 太 郎 郎

重義小栗五郎 吉田 太郎

忠幹行方平四 郎

盛幹

景幹 成幹鹿島肥前守

玉 麻生三 島 小高太郎 崎 造 74 郎 郎 郎

廣幹 同 太郎

吉田太郎

Ti. +

助

幹寒縣

男郎

大缘 石川 郎

整

第

百卅

九

常陸大排系圖

四十九

卷 第 百 # 九 常 陸 大

廣幹 古 田 太郎

盛幹吉田次郎

行幹 興幹白方次郎 吉田太郎

有幹同太郎

-為幹藤佐久五郎 俊幹勝倉四郎 里幹多良崎三郎

茂幹市毛六郎

一家幹石川夫郎

盛清道理山九郎 盛家堀口八郎 勝盛武田七郎

> 某字木十郎 某川和田九郎 某八辻八郎 某吉沼七郎 直幹河崎六郎 時幹枝川五郎 長幹箕川四郎 親幹榜塚三郎

賴幹石崎與市

資幹

馬場小二郎

常陸大掾。世人馬場大掾ト稱ス。

幹明谷田太郎

持幹藤佐久次郎

教幹常陸大掾 某中山 某菖蒲井三郎 某橫倉次郎 四郎

朝幹馬場太郎

泰幹青柳灰郎

常陸大掾。又橫倉太郎。

四十八

八幹 立原五郎 賴幹林六郎左衛門 助幹用次四郎 重 幹景左衞門尉 幹村中居三郎 經行左衞門尉 幹 武幹 兼幹 幹定出羽守 幹宣十郎次郎 幹總 忠幹 沼尾平太 小平 11 左衛門尉 Ŧi. 一郎女郎 郎 太 盛幹 宗幹 幹 重幹 幹氏 幹連 行忠 幹 詮幹平六 政 同又太郎 五郎次郎 **荒**次郎 三郎 十郎 幹貞同 重賴中 幹清吉田太郎 幹顯 知幹 真政林左衛門六郎 滿 - 幹親小太郎 幹茂沼尾又灰郎 幹同 **詮重**同兵衞次耶 盛幹 胤 直田野邊 同 同 大郎 六郎次郎 六郎 村平次兵衛 孫 同 太 彌三郎 三郎 郎 太郎 右幹 國幹 政幹 景幹同 義幹 時幹 胤幹彌灰郎 州三 同 同三郎 彦三 小三郎 郎 四十七 郎 幹政

卷

第

百 # 九

常

陸 大 掾 系 

卷

第百冊九

常陸大塚系圖

四十六

桓武帝第五皇子葛原親王高見王。其子高望三男。 卷 第 百 # 九 常 陸 大 掾 系 123

繁盛陸奥守鎮守府将軍 貞盛陸奥守鎮守府將軍世號平將軍

維幹 常陸大掾

安忠田羽守 維茂信濃守 號平大夫。號水漏大夫。

一爲幹常陸大掾 兼忠上總介

三守。伊佐。下妻。眞壁之祖。

繁幹上總介

致幹 薩摩守多氣權守 直幹多氣太郎

重成同十郎

重知同左衞 同二郎左衛門尉 門尉

賴重

義幹太郎

女子海道小大郎成衡妻

長幹真壁六郎 忠幹東條五郎 廣幹下妻四郎惡權守

清幹吉田次郎攝津權守

政幹石毛荒四郎 荒人神トナル。號赤白將軍。

重義同五郎

重家小栗五

郎 太郎

幹重豐田

重廣同掃部助

重信同次郎

貞盛 維 良 高 幹 望 望 十二總介從五位 中 常陸大掾多氣 後上 45 將 軍 常介 陸陸鎮

大守 奥 学 橡脐

國將

香重

致幹 良 直幹多氣太郎 幹 薩摩守 大塚

幹

將大

軍夫

高幹 清幹 常幹道號凉奉 賴幹 慶 松早

叟

明

道號 道號 道號 世

龜山

貞國 慶幹先考院 人昌院

清幹 宗真居 士

景幹

月山

真國 缘氏之嫡流也(諸系 以安藤對馬守重貞家臣村上權兵衞家藏本寫之村上氏者大 右常陸大嫁系譜岩城平侯家臣村上某所藏也 花林院

以中 ili 信 名 本

常陸 掾 系圖

高幹

盛幹

時

幹

詮國

法名希香

滿

幹道號月岩

光幹

教幹 朝幹 助

幹

小次郎

良望改國香常陸大掾鎮守府將軍

四十 =

H 馬 塘 石 æ ナ 府 兩 中 v 家 圧 27 分 近 -吉 同 田 總 7 割 郡 3/ 領 1 巡 テ。 役 3 番 番 IJ 如 不 7 依 勤。吉田 Æ 分 勤 = 批 0 郡 鹿 吉 島 1 役 H 大 使 27 頭 役

吉

0

崎。 富 郎。 田 少平 河 勢守被官 田 倉橫 0 川無 神生 須。 枝 戶 蒲 新 馬 六郎。 六郎名字 郎 H 山。石 0 河 井。 波 郡 ný 大 次 也 見 加 股。久米 道 # 戶 崎 川今 心陰。 族 郎 临 理 0 Ш 野。 多良 柳。此一 柳。此一 庶石 此 山 吉沼。 塚大窪。石川也。大窪石川也。大窪石川也。大窪石川也。大窪石川也。大窪石 川七年之郎。長 िं 字 此 藤 崎 族 面 五石郎。吉 佐 勝 N 久。 近 人總領 田 计 四石郎。上名 石川太郎 部 0 小 市 111 0 總領奉公ノ方在 毛。吉 猫 和 争 崎 前 H 下十 有。袴 石馬 H 繼郎 津。 前 字 石 矢 名字。為養 JII 蛭 田 木 原。 武 田 下河河 0 塚 HT

> 思賞 也。 領 是 i 方 本 也 0 恩賞 7 ŀ A 7 セ 吉 吉 0 恩 方ト 持 云 3/ P 家 H 一也。其 田 賞 1 汉 依 3/ ノ端ナレ 家 有之。 數 云。 テ IN 方 名代 0 依 h ŀ 故 總 族 子 云。 訴 不爲 領 21 總 1 中 訟 吉田 忠節 中。 E O 人奉 領 ---0 背 0 本領 = 是 時。 ガ 付。 1 ŀ 公 7 野 云。 人 本 被 方 重 彼 家 o ス 忠節 恩賞 數 領 入 勝 代 三人同 X iv 家 之 手 = ŀ 後。 ヲ 在 1 地 方 27 名字 云 0 人數 青柳。 本 ヲ 心 也 ŀ 領 返 樣 縣 返 K 3/ 子 in = 0 23 充 3 所 本 1 = 0 0 N 其 同 張

葛 桓 常 武 原 4 H 天 掾 ٨ 器式 F 五 圖 代

高

高 也。其 手 歷 Ti 總領 太郎 先祖 真 道 郎。武 方太郎景幹。忠幹 13 先 元 太郎。嶋崎 六郎 郎。東條 分 平 70 何越 氏。 四 也。 郎。 致幹ノ 盛幹。其 ハ六頭。 n 舍弟 東條 師智 郎 0 心 下總 當國六郡ニ分ル 國 高 0 重幹 ノ先祖也。其 秩父。 三郎。 重義。號小栗五 後號 不然。 香之子貞盛 太郎。高 Ш 子直幹。其子良幹。 次郎。麻生三 行 舍弟忠幹。 平 ノ子 五郎。 方 氏 赤頭之四 重幹 畠 大須賀 一六頭 27 ノ舍弟成幹。 致幹 坂 Ili DE ノ子 3 頭。吉田 足立ノ六郎 27 舍弟長幹。眞壁六郎 ノ舍弟繁盛 次郎 行 1) ノ含弟清幹之嫡 ノ四郎。 事者。維幹 千田 郎。 郎將軍。 郎也。行 分 清幹之舍弟 方平 玉造 IV 豐島 しノ太郎。 0 2 鹿島 四郎。 舍弟忠幹。東條 國分 三頭 武藏 豐田 四 方四頭 也。 " ノ孫 。岩城等 郎也。古 三郎。江 ノ五 其嫡 奥州 平氏 先祖 相馬 也。 正幹。 ノ先 重 子 者。 小 郎 吉 幹 十八 ノ次 東 也。 也。 栗。 加 石 H 海 百 頭 東 3

等 幹。吉 郎。號 二頭 Ш 九 祖 馬 箕 多良崎。勝倉。 野。大泉。小泉。 方ノ先祖也。石 恒 颌 太 場 郎。 本 郎 當 也。五 石 嫡 河。 べ吉田 良幹之遺 兩 111 子 21 " 21 島田。河股。平戶ハ庶子也。次男 吉沼。河 天 田郷ノ , 先祖 大窪。 ,幹晴。 近代 0 二郎 鄉 郎 帅。 吉 於 111 也。 主也。 田 也。 跡ヲ繼。 家幹二 荒 本主五郎 本 吉田 海道之大 石 崎 市毛。武 領 人神 馬 崎總領 七郎 五郎 川馬 前 3 場ハ 吉田 枝 太郎。 野。 十人之男子在之。 リ相分 二成 河。 2 從是為馬場大掾。三男 場也。 べ吉田 禪師 横 方ハ 蛭町。田 田。堀口。道 太郎大戶嫡 武幹職養子 窪石 大 此 給 倉嫡 IV 等 戶 本 鄉 フ。 房聖道。石崎 馬 川是 广其嫡 吉 27 7 ノ先祖 吉 谷橋。此 <del>媽也。</del> JU 馬 田 " 男 也。 田 也。 場ノ名字 。壽柳。袴 石 理 1 タリの " III 山。 八郎 也。六男 常葉 一助幹 嫡子 + 盛幹 太 兩 テ。古 郎 ノ 藤 郎 族 É 豆百 矢田 之 盛 21 也 也 惣 望 大 族 幹

續群書類從卷第百冊力

## 系圖部州四

常

陸大掾傳記

望 守府將軍。其 故 國 朝 申 夫 望。後常陸 是子孫繁昌也。從二位上總介二成 ス。其御子高見親王。其御子高望親王。後 トス。 臣奉傾 帝有御感。同二年五月十三日初ラ賜平姓。從 一土靜謐。天下泰平。人民安平。成國家安全。此 日 本 時。寬仁元年十二月十三日。民部卿宗章 其第五之皇子一品式部卿葛原親王 國 帝位而 平 大掾 氏。最初者桓武天皇。柏原ノ天皇 不子貞 = 天下亂時。蒙宣旨宗章ヲ追罰。 任 盛從四位上。平將軍。陸與守。 ズ。國香 1 改。 給。其嫡子良 從 五位 100 二高 一十申 共

子也。次 是相州中村土肥土屋 त्वा 秩 千葉介ノ先祖 村 良將。其子將門號平親王。 國。水漏ノ大夫 是日本平 軍。其舍弟 入道淨海ノ先祖 父島 守。三浦介ノ先祖 岡 ノ五郎。千葉 山之先祖 男賴尊 氏ノ嫡 維將。上總介ノ先祖也。 也。陸與守。其子忠常。 1 惡禪師。大力也。後號山邊禪 也。陸 流也。 也。其舍弟維茂。 號ス。其含弟次男維 秩父い。 也。其舍弟忠道大塲梶原 ノ先祖也。其次三男將常。 其子 奥守忠賴 良將 良文ノ嫡子也。 維幹。此 1 ノ二男忠光。駿 含弟良文。號 江州餘 時 國香ノ含弟 千葉ノ嫡 衡。 初 mi 忠賴 五 住



卷

常茂印東二 郎長男印東 加

廣常 上 總權介八郎

同

小權

介

常成

直胤 天 37 莊 司

馬

九郎

女子長清 室次郎

女子 伯耆守平時家

室

胤正

干

葉

介母秩父重弘女

成

胤

胤 綱

同 介

同 介

秀胤與三浦 泰 村村 自 害

定常

同

介

賴 常清

次 金田 相

小

大太郎

時 秀式部大夫父同

政 泰 秀左衞門尉父同 秀修理亮父同

景秀六郎父同

常重千葉介從五位下下總介

计 7 旧日卒

常 胤 八十八歲母平政幹女

胤

光椎名五郎

常安白井六郎大夫

H 3 胤 3 干 號 田 園 太郎 城 李 賴朝 律 靜 房賴朝 田 張 時 御 平家與力故筑紫被流

祈

藤師

時 胤 同 介 胤 同 介

師 常 一月十五日卒六十七 義胤

五郎

-胤盛武 石三郎

胤信 胤 通 國 大須賀 分五 郎 74 郎

胤

賴

大東

夫郎

重、曼然

胤

行法名素選

行氏

氏村

時 常

師

氏

益之下野守

法

-氏數下 野守 元

胤 **Đ**K

常緣從五位 賴數左近將監

三十八



卷第百

#

八

干

業

上統系圖

將 恒 三郎 武藏守從 五 位 下 說 将 常

秩父別 當

武 建治 四年 依 謀

症 = -男說社綱 常家 反。佐渡國被流

康 家 太陽 郎 豐島

同權守 清 重 葛西三郎

清

光

清 親伯 者守

時 朝 清 重 七 郎左 郎 左衛門 衞 門 伊豆守

重 村 一說清秀 郎 左衙門

基 六郎 重

武

不州合戰時先陣給 門十郎伊豫守賴義與

重

下野權守

高

重

郎

重 國

三大夫

遊谷庄司

重都 朝 24 郎

太郎

重電

成三郎

郎然大

誅河

重

政

美小

與澤 一被跳

字 佐

行 平 田 H. 郎 重 季

小山 秀重 郎

重 忠 重 母三浦大介義明女庄 保 太郎於鎌倉被誅 十司二一

歲甲

重清號長野三郎

重

秀小次郎父被

跳

時自害廿

三歲

重隆 -重宗六郎 為惡源太被誅畢

夫

重 郎大夫太

有 重 重 能 庄 司

女子 小山 田別當

三十六

点 查 能登守 藤貞新左衛門尉 八連安藝守 -駒石丸早世 - 貞久下野守 貞澄安藝守 連秀安藝守法名義海 貞清大夫判官安邁守法名法隆 7 女子比丘尼 2 質久定息。依無子繼家。 母遊女。依之不繼家。 小二郎 貞泰 一郎 久 家 義三新二原式部少輔 清宗兵部少輔 千葉 忠賴 義清右衞 用成 等光 そ て 小次郎 義爲平太郎早世 連直又四郎早世 女子里見左衞門佐成義妻 連清號馬乳 さ そ 平次郎 於豆州三嶋討死。 村岡次郎 上總系圖 門佐 義定又次郎改連定 義信平五 ~ 平四郎

卷第

百卅

八

千葉上総系圖

三十五

卅八 競須賀系剛

卷第百

三十四

盤 經 盛機八郎 道朝 典心 盛祐 行明 景泰 經盛 盛泰 3 泰 7 四郎 助太郎 五郎 助十郎 又太郎 六郎 七郎三郎 二郎 搪 領 行義彦六郎二郎 法師丸 盛秀孫三郎 盛重孫二郎 宗明彌三郎 明繼彌五郎楠熊丸 高連六郎 時連使從五位下六郎左衞門尉 横須賀系圖 -為盛七郎 義泰四郎 宗泰 賴泰三郎 **就泰二郎** 景泰七郎 盛明彌太郎立嫡子 明春禪師女人四人 盛秀八郎 盛助彦三郎 時盛四郎光盛 助盛三郎 五郎嘉曆二年八月死去 助房七郎太郎

三十三

卷

部

百卅

八

橫

須賀系圖



宗義孫五郎 景連六郎 郎

彦五郎

盛泰孫八郎出家 孫三郎

男子四人四郎五郎三郎

宗廣小太郎孫太郎左衛門二郎

三十二

門

M 郎 出

家



三十







養成大多和二郎 -重義號平三郎 - 久盛四郎 -義季左衛門尉 久村五郎 倫信臺岐孫七郎 母山內首藤瀧口娘o 義廣五郎同次男 範忠屬三郎嫡男 景信 皆伊豆丸 義綱大多和彦十郎 經信號中尾七郎 信親六郎入道 貞廣 範廣六郎 5 5 久親 義政孫太郎 了恩大夫坊 重秀五郎 義益二郎 快有刑部房 行義孫五郎 光業彦太郎 一景義七郎 光義又次郎 女子二人 義信與 義定四郎 盛義八郎 女子 重道六郎太郎 景明十鄭 行盛六郎 義泰 義高孫 良秀 義行孫太郎 義通五郎太郎 女子三人 が郎太郎 女子 義光五郎太郎 行藤又太郎左衛門 そ マ 叉太郎 3 3 七縣

二十六

卷 第

義茂和田次郎

落馬死去。

同三郎

七月廿六日也。 賴朝將軍院宣。義<sup>33</sup> 實常 由井太郎 澄請取時。付甲胄隨逐。建久三年 常家同七郎

家實 五郎 七郎兵衞尉 長家 十郎 左 衞門 尉

建保年中卒。

宗連 家親 永承順房

政兼右馬允

政家三郎左衞門 政氏太郎左衛門尉

義兼新左衞門尉

胤 重太郎 秀村 三浦二郎

員村

景義五郎 直義彌二

郎

盛明

重村九郎 政義彌七

胤平五郎 胤定二郎

胤長

於鎮西失畢了

和田平。內相具義澄。鎮西二テ死。一相具九郎判官

謀反此人故也。聽處被誅後。於岩潔被誅。胤長者實同平太。童名與田丸。依遊心奧州岩瀨郡被配流。義

川市 義胤 和田四郎

松靍丸

二十四

女子佐野又二郎妻 源喻律師

女子佐竹四 郎太郎主

### 和田系圖

義宗杉本太郎大介義明 男

和義盛 左衛門尉小太郎

被父方歸。其後名字中一味同心學。胤長事訴訟申。無 長。合三人有之。將軍家於兩息事者。義盛多年忠功故。 師一人魔進將軍。彼法師白狀內。子息義直。義重。甥胤 母遊女字玉。建曆三年二月十五日。千葉介成胤廻文法 江戶七郎左衞門能範被誅。六十七歲。 御許容。遂五月二日道心。子息五人於一所被誅。義盛

## 常盛新左衞門尉

父城亡時。遁而於甲州被誅。四十二歲。

卷 第 百

世 八

和 田 系 圖

## 義氏和田次郎

父同被誅。手越宿呼歸。合戰後父同被討畢。四十

# 義秀朝印南三郎

天下無双大力。父城亡時。乘舟渡房州。遂越高麗 國云々。時三十五八八一歲。

# 義直金建四郎左衞門尉

父同被誅。伊具馬次郎盛重被誅。三十七歲。

義重五郎兵衞尉 父同被誅。三十八歲。

# 義信六郎兵衞尉

秀盛七郎 父同被誅。二十八歲。

父同被誅。十五歲

#### 義國八郎

朝盛右兵衞尉

日出家。實阿彌。伯父義重遣駭州。 將軍無双近智。祖父遊心頗存知。其前建曆三月四

家村六郎左衞門尉 維村三郎 虎駒丸 朝村八郎 貞村六郎

重時九郎 良賢大夫律師 兄同。 弘長元年六月廿二日。於倉石坊被廣畢。

女子小笠原太郎妻

盛。盛時。時連三人母。

女子

號矢部尼。北條泰時室。時氏母。後嫁惡遠江守盛連。光

行經 朝行

朝胤彦次郎義絕

行村式部六郎

女子中納言親秀室 女子毛利入道西阿妻

女子備前守室 女子掃部助時盛室

三郎

嬰子三人 女子

義行

證実禪師

郎妻

女子佐竹八郎二

こ こ 六郎

> さ十郎

母嶋津大隅前司行時女。

竹吉丸 松乙丸

義信七郎

朝經平六

玄胤大城坊

二十二

泰村同自害。

さ く 五郎

泰村正五位下若狹守駿河二郎

寶治元年六月五日。一家百余人於法花堂自害。

景泰十三

父同。

駒石丸九オ 駒靍九十一オ 駒孫九十二才

駒增九六才

駒若丸七才 有駒丸八才

光村從五位下臺岐守河內守能登守 皆駒九四才 女子小田奥太郎左衞門妻出家

號三郎。同自害。

卷 第 百 111 1 = 浦 系 圖

寶治合戰時。行方不知。

家村式部大夫四郎

資村五郎左衛門尉 兄同自害。

長村六郎左衞門尉

胤村八郎左衞門尉 重村七郎左衙門尉

實治合戰時。被廣出家。小山大夫判官長村召取

賴村六郎

幸村駿河 二郎左衞門尉

貞村 基村三郎二郎 有村六郎

孫松九

父同自害。母後鳥羽院北面醫主左衞門尉能茂法師女。 (三號) 駒 王丸

=

女子安四三郎妻

女子天野和泉守政景妻

女子上總介秀胤妻 子息四人。依泰村同意。於上總國同自害。

義有太郎左衞門尉

泰村同自害。

高義三郎兵衞尉 兄同自害。

一胤康判官四郎 兄同自害。一既泰への 家康二郎

一胤氏三浦三郎 父同自害。

賴胤三郎二郎 康澄义三郎

義氏平六

重胤彌二郎

一員村三浦三郎 -朝氏河津灰郎 泰村同自害

景義五郎

泰村同自害。

盛明彌六

少子五人 號大律尼。北條政村室也。時村母。

朝村小太郎左衞門尉

氏村 號林式部大夫 泰村同自害。 景氏三郎太郎

忠氏三郎 父同自害。

家氏彌次郎

一元村

重氏孫三郎



義通灰郎 為連八郎 賴明四郎 義貞七郎 賴 時 清 景繼六郎左衛門尉 盛明彦六 力中先代。於尾州熱田被廣。於六條河原被誅。三 法名道海 四郎 明連四郎 > 賴 限時意四郎 2 1000 5 く彦五郎 明繼左衞門尉

高

明三浦介

紹

胤繼左衙門尉

始福山妙高僧。號樂陸藏主。 持 7 七郎 長 高能

高正五郎 高泰 法名德號高明。自誅。十八歲。 六郎

時高法名聖龜早世

依腹卑不繼家。遂遁世。號昌白。

女子

通明 時盛

高

通

法名聖林(舞八)三浦介

高連法名德柔

女子 女子

> 高義 高

通貞

貞繼

機法名德紹

介

機明八郎

浦之介。從五位下。

高教 實上杉修理大夫持朝二男。始號高行。 法名宗吳始道含

十八

通繼

郎法名得永

機刑部丞法名與甫 連信

義爲」

「宇都宮本。通繼 - 高義 - 義長

盛明

郎

太郎二郎

氏明三浦若狹五郎

盛直 盛忠

彌七

郎五郎

十郎

資明使從五位下若狹守 明從五位下號若狹五郎判官 小路少納言 宣女。中先代與力。

景明五郎左衞門尉遠江守

十七七

盛賀號佐野阿闍梨 盛信六郎左衛門尉 政盛號長井太郎左衞門尉 光義 宗光六郎 光明二郎 貞連六郎左衞門 從五位下。越中守。母下野。 文永九年二月依爲北條時輔緣者自害。 道皎 信宗左衞門六郎 貞政十郎 さ る十郎 くる六郎 母天野安藝女。 八郎 盛明八郎五郎 時連 資 重宗彌六 八連三郎 郎 **革盛宗海上灰郎左衞門尉** 時守六郎左衞門尉 盛次五郎左衞門尉 泰親四郎左衞門尉 ーンス四郎 弘安亂滅亡。 弘安亂滅亡。 時盛三郎左衞門尉 盛貞二郎左衞門尉判官 さ る二郎 時。尊氏方トシテ於片瀨父子討死。號正傳庫 「宇都宮家本」大夫判官 月浦道圓。 遠江守建武二年八月十七日夜中。先代蜂起 遁世。母賴盛女。 ーママ六郎 盛明又六 盛親五郎

十六

卷

第百

卅八

三浦系圖

長井 景連 義秀長 義連 重行杜六郎 女子島山重忠母 景義 義 朝 義茂彌太郎 責佐 太郎兵衞尉 義 時宗新左衞門尉 經 郎左衞門尉長 井 次郎 號大井左衛 景 叉 Ŧi. 人太郎左 六郎左衛門尉 郎 一郎左衞門尉 武 義 衞 門尉 門尉 七尺五 繼末子 一寸也 光 政光號大河 るる三郎 重行彌六 泰 小太 郎 月 二郎 野鼠

> 胤 野真 連 光義 時 門五 連二 郎左 三郎 郎 衞 左 一衙門尉

重連

太郎兵衞尉

宗 重

運

衞次門郎

左

宗連太郎

連十郎左

衞

門 尉 為連灣三郎 光連 5 獨三 7 又三郎 郎

十郎 六六郎

光連四郎左衙門尉兄同

家連

三郎左衞門尉

胤

家

泰村同自害

家光三郎兵衛尉

盛連從五位下惡遠江守

下惡遠江守二

-長壽丸

宗明六郎

宗義五郎

賴

宗

郎

十四



卷 第 # 八 = 浦 圖

崎岡 義實四郎號惡四 日卒八十九歲 月

田真 義 忠 與

石橋山給副將軍。討死。三十三歲。母中村莊司宗平女。治承四年賴朝出時。於相州土肥土皇前縣。

義清號土屋小次郎大學助 土屋三郎依子無。號養子。建曆與義

盛同意被

實政三郎

實益平太郎

實光彦三郎 實長平三郎

為綱

實明

彦太郎

正月 彌太郎 「可疑元本系次不明見。 皆系」

>

5

義則兵衞尉

義政二郎 秀義四郎 義成三郎 **开太郎童名干法師** 和 義 國討太

實忠

盛實千二郎左衞門尉

政胤

二郎

対外郎父同

死郎 少父同

為實彥次郎 忠明四 マ マ 平太童名彌王丸 JE. 慶二年正月於 郎太郎

小金剛山

討死。

實 > 氏 る帰四 又太郎 RE

原水 實久于三郎 義次四郎 義範 郎 太郎 義氏 連 實綱 彌太郎

郎 彌四郎 郎 太郎

+

卷

第百

11

八

=

浦

系

圖

+

景季源太左衞門尉父同

景高平次左衞門尉父同 玉海正治二年正月二十九日條云。景時景茂於駿河 橋邊自害。景季景高等被討伐云々。

景綱太郎左衞 門

景茂三郎兵衞尉父同

景俊

上

野介

景氏三郎左衞門 尉 基 景掃部左衞門尉

景信上野介 景賢太郎左衞門

為繼平太郎

為後駿河守

公俊六郎

秀鄉七代孫。

莊司。駿河守。使左衞門尉。實伊勢守藤原公清三男。

景宗七郎父同 景國六郎父同

景連九郎父同 景則八郎父同

景村鎌倉四郎大夫 景明

景弘長尾次郎 景宗號大庭權守 景義平太出 為景同新五 太郎

> 景親 三郎

貞景同新六 景人服野

ζ

2 安西

四郎

景成鎌倉權守

一景基平太左衞 門尉

定村新 左循

景政鎮倉權五 郎

門尉

景繼鎌倉 1 義景

景光 木工 助

景秀長江四郎

景泰

賴秀八郎左

景通八郎左 景信

衞 門尉

長江太郎 師景 同

八郎

三郎 左

義繼注司介女子 人大友四郎經家妻

+

2

時嚴

時守 遠江守 時治彈正少弼

時行局次郎二十日先代

元弘三年。於相

摸川舟田入道廣之。於鎌倉中被誅

名万壽丸。

貞時相換守法名崇演最勝園寺殿

高時州摸守法名崇鑑童名

泰家左近大夫 歲。其時八百餘人自害。

元弘三年五月廿二日。於萬西谷東勝寺自害。四十二

輔時與。為起謀反 元弘三年五月落鎌倉給。憑西園寺殿還俗。號刑部少

菊壽丸早世 金壽丸同

千代壽丸 女子相摸守凞時室

女子相摸守師時室

邦時相摸太郎

三浦系圖

**忠通**鎮守府將軍號村岡五耶駿 河 守

為通平大夫長門守 此時

景通鎌倉權大夫 章名甲斐大守一 說無此人 原梶 景久太郎

景清同五郎

景時平三諸

景長太郎

友景刑部丞 人申於驗州

景貞刑部 左

九

第 百 # 八 浦 系 1

卷

顯 貞 晒 貞 11111 崇修 將 繩高時 顯理 计武 高時同 二藏 日守 同自害 於元銀 自金 害執法 倉三 討年 權名 死五 月 父同自治 害監

尚村 女 子 條中將實 雅 宝 嫡 女

時

尚七郎

氏二修 被爲高 一十八歲依早 橋 世不居(新羅股際)云々 女子足利義氏室

時

泰茂 瑜

女子

三浦泰

村室

女子

武藏守朝實室

賴鱼 助

時

发压

樂五

號位

中下

武武

州藏

世守

二歲四

卒郎

執法

極名

時定 弘 長 2號北條 年 六郎 月二十 二日卒。三十七歲。

時

塘iF

最五

明位

寺下

法相

名摸

省道崇五

SIL

建長寺。執

3 5

爲時 女子 賴 足利 嗣 泰 將軍御室 氏

十八 111

歲

世

全早

時 南 殿 被 談計六 波

5

宗 說宗亮 顯七 郎

卒工順頭 費寺執法 權名 宗 兼 道 果法 方駿河守被 時 光寺 殿

時宗相摸守左 宗政 師 號武藏守 時 於相 ( ) 漢字法 四 郎 頓死道

世七歲執

權年

九 月

#

B

貞規

八

時 國 夫左 將近 監大 郎 彈 ξ E 5 3 陸 奥守 5 大民 別當 政 村從四位下 時 村

八

郎

有

助

時 時 十郎 少陸 弼執槽

時

兼

號新相摸三郎一說二男執權 右京權大夫右近大夫將監始時遠

法名定崇六十九歲卒執權頭相撲守

號

宗 房四 茂 時 郎 二右 日馬 於頭

殿元

中自害年

畢五

南月

殿二

+

爲

時

熈

時

相摸守

執

權

早

世

駿河 守

越

後

4

政長 時 敦

女子 時 益 衆左 中矢死六

波耀羅

實 淨山郎 四五十九(六十)歲

卒

仲

北

於这後

守元弘三年

Ti 波羅八

B

州

番

馬

自

害 六 基

時

三相

华五守

月廿二日於曹恩寺自害

元

弘

女子

女子經字

綱都妻

七

郎

題 實 時號越 時 越 **《稱名寺殿** 卷守掃部 後守始 時 助 方

79

郎

法

名

惠

H

時 家 美作守 五 郎

有 時

大炊助

河守

女子 松

壽丸

通

時

大

夫

時

DU 式

郎 部

> 政 上總 介六 郎 長州房州在 國

七



朝 夫。 法名觀阿 時 穀 時 時 胩 光 時 法一從 時 查 時 賴 公 名四 五右早修 從 尾 法越 七刑 六中 時 時 章 上位 批班 名後 郎部郎務 郎近 Ti. 一西五十二 三郎 二左 尾 守 位 蓮守 有少有權 大有亮 張 郎近 子輔子大 夫子四 下 式 知太 守 早 將 將 孫郎 備 部 云郎 孫 孫夫 一二歲卒 111 監 前守 大 2 豆 夫 州 時 被 高 家 流 家七尾 越 日張 親 於守 貞 時 久元 家 長 定 有 我弘 賴 長 子 繩二 孫 手年 討四 死月 # 重 用车 時 長 爲 義 茂 號從 時 時 政 長 守 女子 極四 法武 貞驗河 彌隆 宗 法武 時 辨 左 時 樂 位 公藏守左 四奥 名藏 部大夫 村相 義 年相 孫駿 郎守 平分 四河 4 詮 五摸 阿大 六波羅時 郎守 我四十歲卒執權 ·[]: 月守 執摸 廿夫 時 日於 左 下八 州五八歲卒執 權守 範 慈洲 近 陸 大 奥 同 左備 光崎 守 馬前 院自 夫 入將監 長 頭守 法害 重 名元 郎 道弘 號 久時 權 EB 武 藏 守

六

時 助

습:

景尾張

नी

有

子

孫

時 時 時 治佐 光修理 號相 介四 摸 亮 五 郎 上 一野介號 郎

時 時

親

右

馬

助 前

盛

房 六左 波近 羅將

定 直

大六

涌

式五

部。例

大遠

夫江

時

守

時

時 時 時 時

隆

民八 比七

權

大

夫

部郎 部鄉

時 政 時 清

遠

大越 將衛門

4:

房

成三郎太郎

大夫父義絕暫籍 居 117

朝

式四部郎

大夫藏守 真明村 依

朝

卷

第

百

#

八

桓

金

75.

E 系  房太郎式部

時

郎

道

行念

同 心

10 出家法名

出

政 政

俊

H

資 時三郎 村二

> 宗 民 部 15 輔

> > 貞

直

號時

大滅

佛亡

殿時

於

經

大修

佛殿執權

題守

高

直

**虜於京助** 

被於

誅南

都

被

奥守 後 守 法 名 順 昭 五 鎌陸 倉奥 討守 死高

宗宣

隆

貞

、房越

朝員

太郎 八郎

直

宣 時

永恩寺殿

執權守

時思

五.

郎

仲

左

近

大

夫

號

武

四

郎

時

武正 藏四守位 Ŀ

始

時。太郎。時房兩判。後 人。號常樂寺殿。左京權

大

五

卷

第

女子七 冷泉大納言隆 條修 理 大夫信 房 隆 北 北

惟 被十 出機 中養佐家佐 守號守於 於他自紀位 州中 那将 大炊御 門 右 # 七 大 歲 臣 = y

真

忠 師 房丹 盛 備 後侍從 遁 谷公歲本 月 浦 於 田 次 州 郎 被 被 討

全具 位 僧 都

有

盛

新

少將於

且

浦

清 省 經 是左 平中 三位 家將 中將 款 家 永 こ始に 殿下乘合 元芸的 歌 國 柳 人也

代鴉 城位 十禪 五師 元九九九大名妙 二光 メ於 討紀 死州 Ill 東(東イ

直

方

詞從 上

> 鎌 鎌上

チ總 島

屋介

鋪

1

ス

維 方

> 總 林四

介大 云位

夫

維

肥前

守

維

時

從

四

位

下上

總

時 方 伊 豆 守

女子義家義光母

女

時 時 政從 家 四四 郎 大 夫

五位下遠江守四

**É**IS

t

時 五. 郎

宗 時 = 郎 賴 朝 H 張 時 討 4E

政 時 女 f 範 房 時 小從 五從 五一從 郎四 四四 氏利 HI. 中母上位位十位 泰位 郎位 六下時下 總 雖法 然名 判六十 无如 卒馬 京 大 兼 宣實 櫙 卒夫 室 旨賴 助 元六理 尼家 執陸 久歲大權 將質 奥 元卒夫 守 軍朝 年大始 相 是母 十佛時 也九 摸 殿連 年 守

居 月

先別

祖當 執 檐

女子島山重忠妻 稻毛 三郎重成

納

貨

宜

74

忠教薩殿守

賴 家 盛 古馬頭 IT. 二位 大納言

號池

仲 盛 佐渡守

保盛兵衛督 信 感 賴

清言

位

兼樱

和臺盤(新數)所

嚴島內侍腹

後白河法皇参女御體也

部遍 知 重 法 小野大僧都 眼 勝賢弟子

光 爲 盛 盛兵衛佐 池三位

從 位內 大臣左大將

重

宗盛從

位

内 大臣

右大將

卷

第

百

#

八

桓 武 平

氏 系 圖 清宗右衙門督

知盛

於壞浦入水

知忠 知明武藏守

知 重 範從五 衡 本 位中 將 南 守 都 木 津被

基

清 宝盛安藝守 溺 死

清

房淡路守於一

谷討死

女子花山院殿上薦女房號廊御方常盤腹

計死畢河

木曾軍於 行 盛左馬 誅

貞尾張守於一谷討死 咖頭 

十八寂。 三力。 五入內。十六后妃。廿二皇子誕 御母號建禮門院 又建 久二年 二月中旬寂 h 生。廿九出家。六 が御銭四

御白 在川 寺 位殿 時次蒙條 北方 准攝 后政 亦 近衛 宣北 旨政 入道 (所高 一殿下北政所 倉院

卷 第 百 # 八 桓 武 巫 氐 系 圖

衞大 門矢 鳥左 致 次就質 行 致 沤 三郎

致

良文鎮守府將軍號 良 持 新大納言鎮守府 致長田 守四 郎 將軍有 景 致 同 子 太郎 左 兵 衞 尉

村

岡

五.

郎

忠 忠 通 賴 处 同 將 守 軍 號 駿 村 河 岡 守 五 郎

7

薬

甜

將 常 乖 藏 權 · 秩 父島山 加

忠通村岡 忠常 上總介號于 五 郎 葉小次 郎

爲道 播磨中 將 爲 直 浦

不

大

夹

為經三浦平 六郎 義經

景道平子民部大夫 景政鎌倉權五 浦 平六庄司 郎

景名鎌倉安藝權守

位 常 陸 介 IE 度 IF:

維

JF:

pu

四 付 越 後守

> 清 F 衡 盛 法名淨海 出右 羽馬 政

守助 IF. 盛

刑正 部四

卿位

岐 守

大臣

白 JII 病 死。六 法 皇御子。祇園 十四 歳〇 女

腹。忠盛養子。治承

五閨

教 盛 通 號正 盛越前三位於 三位中納三 相言 又 谷被討

能圓 女子修明 法勝寺 門 執 院 行 母

教 一能登守

成 忠快中納言 盛 藏 大 夫於 谷討

死

律

師

經 盛修理 清大夫 水

祐 經 經 圓 俊 IE 阿闍 若狹守 皇 Fii 梨 亮 經 於 於 誦 谷 谷 房 討死 河越 小 太郎被

討

經房淡路守

桓武天皇 桓武平氏系圖 續 平氏 國香 高見王光官无位 高棟王 群 兼忠 貞盛 維望有子孫 常陸大缘鎮守府 書 系圖部卅三 平將軍右馬助征夷大將軍 類 從 葛原親王 卷 高 望 第 始賜平 百 # 姓 上總介 八 良兼從五位下 良將從五位下 **安**忠有子孫 安忠有子孫 將門相馬小夾郎 助 維 一時大排 國 男 總 城九郎 撿 先祖 源 挍 自 五. 號 正隆 助永從五位下 長茂越後守城四郎 藏四守位 平 新王 下 致 籫 7 賴平大夫 如藏尼 資盛 校集 公

卷

第百

#

八

桓

盆

巫

氏

系圖

| 日野一流系圖二六七 續卷第百四十七 | 湯淺系圖二六五 |                                           | 群系圖 | 二篇〕・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 安中公司:::::::::::::::::::::::::::::::::::: | 三二二二二九                                   | 相馬系圖〔總州相馬系圖〕・・・・・・・・ニニ七 巻節作馬系圖・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 圖:    |
|-------------------|---------|-------------------------------------------|-----|-----------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------|
| 續群書類從第六輯上目次終      | 立花系圖    | 戶次系圖(三篇)········三六八大友系圖(三篇)···········三六八 | Ξ   | 千本系圖(二篇)三四四 班須系圖(二篇)                    | 山內首藤系圖 :                                 | 内秦系圖···································· | 卷第百四十九 卷第百四十九                                                      | [原本既] |

#### 系圖部

卷第百三十九 第百三十八 常陸大掾傳記 桓武平氏系圖 常陸大掾系圖(二篇) 千葉上總系圖 佐原比田藤倉系圖 大多和系圖 和田系圖··· 石川系圖 横須賀系圖 三浦系圖 三戶系圖…… 四二 五〇 29

|  | 卷第百四十三 | 織田系圖 | 卷第百四十二 | 安村系圖1二 | 伊勢系圖〔三篇〕・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 卷第百四十一 | 福島系圖 | 北條系圖〔小田原北條系圖、二篇〕・・・・・九 | 北條系圖[二篇] | 卷第百四十 | 磐城系圖[二篇]五 |  |
|--|--------|------|--------|--------|----------------------------------------------|--------|------|------------------------|----------|-------|-----------|--|
|  |        |      |        |        |                                              |        |      |                        |          |       |           |  |

鎗

栗系圖

 $\mathcal{F}_{i}$ 

應

島別當禰宜系圖

東系圖…………

二八七

第百四十四

千葉系圖(二篇):

大須賀系圖

六九

五 五



AC 145 G856 1923 v.6 pt./ 續產

昭和三年三月出版

東京

續群書類從

成會

完

輯上

第

六



昭和三年三月出

版

東京

續群書類從完成

灰會

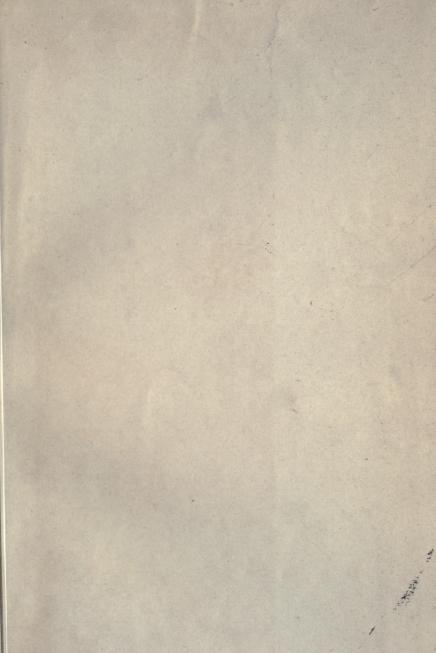



AC 145 G856 1923 v.6 pt.1 Zoku Gunsho ruiju

East Asia

PLEASE DO NOT REMOVE
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

